محمد آل هتيلت

# نجران والنصرانية الأولى



حين طلب مني صديقي الباحث السعودي (النجراني) محمد آل هتيلة، أن أكتب مقدّمة مؤلفه الأول عن نجران، وجدت نفسي وأنا أقرأ مخطوطة الكتاب، أن من الأفضل بالنسبة للقرّاء، أن أعيد نشر بعض الأفكار التي وردت في كتابي (المسيح العربي). إن الحاجة إلى توضيح الجانب المخفي من تاريخ هذه المدينة، هو دافعي الوحيد لإعادة نشر بعض أفكاري. وفي هذا الجزء المعدّل منها، والمعاد تكييفها كمقدمة، وجدت أنني قد أقدّم للقرّاء ما يساعد في فهم أطروحة كتاب آل هتيلة، ذلك أن قصة ولادة المسيح تحت ظلال نخلة – بحسب النص القرآني – لا تزال ذات طابع إلى الربط بينها وبين فلسطين، وهذا ما لا أساس له.

تقدّم لنا روايات المؤرخين العرب القدماء عن «نخلة نجران» التي عُبدت في وادي نخلة - ما يعرف عند الإخباريين المسلمين بالشعبة اليمانية - تصوراً متقناً عن عبادة قديمة من عبادات الوثنيين في الجزيرة العربية واليمن ونجران. هذه العبادة ذات أساس طوطمي ضارب في القدم، ويبدو أن للإشارة القرآنية عن ولادة المسيح تحت ظل النخلة، صلة من نوع ما بالأساس الروحي الذي نهضت فوقه عبادة الأشجار المثمرة. يقع وادي نخلة في زبيد - محافظة الحديدة باليمن - وانتقل اسمه إلى جنوب غرب الجزيرة العربية مع موجات المهاجرين اليمنيين قديماً، ثم في وقت لاحق أصبح اسما دالا على واد بعينه دعي بد (وادي نخلة - الشعبة اليمانية) وقصد به فرعاً متصلاً بنجران. إن علاقة القصة القرآنية عن مولد المسيح تحت نخلة به فرعاً متصلاً بنجران. إن علاقة القصة القرآنية عن مولد المسيح تحت نخلة بالبحث محمد آل هتيلة. لكن القصة برأيي تحيلنا فكرتين جوهريتين، تتصلان بمسألة انبثاق الديانة النصرانية في نجران، قبل أن تتبلور وتصبح تالياً مع بولس بمسألة انبثاق الديانة المسيح - المشيح التوراتي.

فاضل الربيعي









## نجران والنصرانية الأولى

## نجران والنصرانية الأولى

محمد آل هتيلت



نِيْهِ مُنْ الْجَيْنَا لِيَّهُ الْجَمْزَ الْحَيْنَا فِي

الطبعة الأولى 1436 هـ - 2015 م

ردمك 4-614-01-1452

جميع الحقوق محفوظة

#### توزيع



عين التينة، شارع المفتى توفيق خالد، بناية الريم هاتف: 786233 - 785108 - 785107 (1-96+)

ص. ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان

فاكس: 786230 (1-1961) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو مركانيكية بما فيه التسجيل المؤوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعومات، واسترجاعها من دون إنن خطي من الناشر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم ناشرون در مل

تصميم الغلاف: منصور زمانان

النتضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت – هاتف 785107 (1961+)

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (1961+)

#### إهداء

#### إلى:

- أرواع المؤمنين الذين قضوا نعبهم في عادثة عرق الأغدود.
  - الدكتور فاضل الربيعي.. من الأعماق شكراً لك.
    - أمي وإخوتي وزوجتي وأولادي.

### المحتويات

| ٩                                      | مقدّمة                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                        | القصل الأول                                    |
| ۲۱                                     | معالجة لغوية تاريخية                           |
| ٣٣                                     | معنى نجران في المعاجم                          |
| ٣٦                                     | من هم آل نجار                                  |
| ٣٩                                     | تسمية نجران                                    |
|                                        | الفصل الثاني                                   |
| ٤٥                                     | قصه الأخدود                                    |
| ٥٣                                     | النقش في آبار حمى (انظر ملحق الصور، شكل رقم ١) |
| ٥٤                                     | الاستيطان البشري في موقع الأخدود               |
| ٠٠ ٢٥                                  | القلعة (انظر الملحق شكل رقم ٣، ٤، ٥)           |
| ۰۹                                     | الأهمية الاقتصادية قديماً                      |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | موقف بيزنطة والفرسموقف بيزنطة والفرس           |
| ٣                                      | الاحتلال الحبشي لليمن وأثرها على نجران         |
|                                        | الفصل الثالث                                   |
| ٧٥                                     | الصراع على نجران                               |
| ٧٨                                     | لماذا نجران!!؟؟                                |
| ۸٤                                     | طريق القوافل (انظر الملحق شكل ۱۸)              |
| A9                                     | جار صعور                                       |

#### القصل الرابع

| 98"      | فيمنون وعبد الله بن الثامر         |
|----------|------------------------------------|
| ٩٣       | فيمنون                             |
|          | رفقة صالح                          |
|          | الضرير                             |
| ٩٥       | الشجرة                             |
| ٩٦       | فيميون وصالح ونشر النصرانية بنجران |
|          | عبد الله بن الثامر                 |
|          | نسب الحارث ابن كعب ورجالها         |
| 117      | إسلام بني الحارث بن كعب            |
|          | المباهلة                           |
| نامس     | •                                  |
| 17Y      | ديانات نجران قديماً                |
|          | عبادات أهل نجران                   |
| ١٣٥      | كعبةنجران                          |
|          |                                    |
| 1 £ 9    | ملحق الصور والخرائط                |
| 179      | الخاتمة                            |
| ١٧٣      | المراجع                            |
| <u>ں</u> | القهارس                            |
| ١٨٣      | فهرس الاسماء                       |
| 195      | فعرس الأماكن                       |

#### مقدّمة

#### فاضل الربيعى

#### نخلة نجران والمسيحية الأولى

حين طلب مني صديقي الباحث السعودي (النجراني) محمد آل هتيلة، أن أكتب مقدّمة مؤلفه الأول عن نجران، وجدت نفسي وأنا أقرأ مخطوطة الكتاب، أن من الأفضل بالنسبة للقرّاء، أن أعيد نشر بعض الأفكار التي وردت في كتابي (المسيح العربي). إن الحاجة إلى توضيح الجانب المخفي من تاريخ هذه المدينة، هو دافعي الوحيد لإعادة نشر بعض أفكاري. وفي هذا الجزء المعدّل منها، والمعاد تكييفها كمقدمة، وجدت أنني قد أقدّم للقرّاء ما يساعد في فهم أطروحة كتاب آل هتيلة، ذلك أن قصة ولادة المسيح تحت ظلال نخلة - بحسب النص القرآني لا تزال ذات طابع إشكالي مثير للسجال، فالبعض من الباحثين ذهب إلى الربط بينها وبين فلسطين، وهذا ما لا أساس له.

تقدّم لنا روايات المؤرخين العرب القدماء عن "نخلة نجران" التي عُبدت في وادي نخلة – ما يعرف عند الإخباريين المسلمين بالشعبة اليمانية – تصوّراً متقناً عن عبادة قديمة من عبادات الوثنيين في الجزيرة العربية واليمن ونجران. هذه العبادة ذات أساس طوطمي ضارب في القدم، ويبدو أن للإشارة القرآنية عن ولادة المسيح تحت ظل النخلة، صلة من نوع ما بالأساس الروحي الذي نهضت فوقه عبادة الأشجار المثمرة. يقع وادي نخلة في زبيد – محافظة الحديدة باليمن – وانتقل اسمه إلى جنوب غرب الجزيرة العربية مع موجات المهاجرين اليمنيين قديماً، في وقت لاحق أصبح اسماً دالاً على واد بعينه دعى بـ (وادي نخلة – الشعبة

اليمانية) وقصد به فرعاً متصلاً بنحران. إن علاقة القصة القرآنية عن مولد المسيح تحت نخلة باسم هذا الوادي يجب أن تكون مدخلاً لدراسة قصة نحران القديمة، وهذا ما فعله الباحث محمد آل هتيلة. لكن القصة برأبي تحيلنا فكرتين جوهريتين، تتصلان بمسألة انبثاق الديانة النصرانية في نجران، قبل أن تتبلور وتصبح تالياً مع بولس الرسول مسيحية، نسبة إلى المسيح – المشيح التوراتي:

#### الأولى:

إن عبادة النخلة (١) في اليمن ونجران والجزيرة العربية عموماً من العبادات القديمة، وهي تندرج في سياق ثقافة دينية وعبادات قديمة سائدة ومتوارثة ذات صلة بمثيولوجيا ولادة المحلّص تحت الشجرة. وهذا المعنى، فقد تلازم ظهور المخلّص مع رمزية الخصب التي يمثلها انتشار الزراعة. ومن الواضح أن رمزية الشجرة شديدة الصلة بفكرة المحلّص نفسه، فولادته تعيني ولادة الخصب، أي المشجرة شديدة الصلة بفكرة المحلّص نفسه، فولادته تعيني ولادة الخصب، أي الخلاص من الجوع والجدب والفناء وأقدار الطبيعة. لقد عرف الكثير من مجتمعات القبائل البدائية والقديمة عبادة الإلهة الأم (الآلهة الأنثى). ولعل عبادة عشتار البابلية وإيزيس المصرية، هي في قلب هذا الإطار التاريخي لظهور وتشكّل سائر العبادات والطقوس المرتبطة بالخصب، وبالتالي فهي استطراد وتواصل في عبادة سابقة عرفتها والطقوس المرتبطة بالخصب، وبالتالي فهي استطراد وتواصل في عبادة سابقة عرفتها وختلف المجتمعات في الشرق القديم. والمثير أن تماثيل إيزيس المصرية تُظهرها وهي مختلف المحتمعات في الشرق القديم. والمثير أن تماثيل إيزيس المصرية تُظهرها وهي مقالماً لصورة العذراء وعيسو (عيسي الطفلها حورس في حضنها، وهذه صورة مُطابقة ما ما لصورة العذراء وعيسو (عيسي الطفل). وفي الديانة البوذية ثمة صورة مماثلة

<sup>(</sup>۱) نجران برأي الجغرافيين القدماء، وطن هو الأكثر شهرة بجودة نخيله وتمره بين سائر البلدان السيق تنتج التمر في الجزيرة والخليج وشمال أفريقيا والعراق. قال عنها مؤرخ اليمن الشهير الهمسداني (صفة جزيرة العرب) أنه لم يذق تمراً أطيب من تمر نجران. قد تكون عبدادة هده الشدرة اتخذت عبر التاريخ الطويل، طابعاً دينياً وطقوسياً تؤكده الأساطير. قال الهمداني عن نجران (صفة جزيرة العرب، ص ٢١٩: (وفي - نجران - النخل البعل لا يشرب إلا من السيل، وربما أسنت فأتى بالتمر عن ريّ سنة واثنتين، وبما القسب من التمر -... يضيف الهمداني: - قدال أسمى رحمه الله: قد دخلت الكوفة بغداد والبصرة وعمان ومصر ومكة وأكثر بدلاد النخدل وطعمت التمران، ما رأيت مثل مدبّس نجران جودة وعظم ثمره خاصة تملأ الكف التمرة).

للإلهة الأم وهي تحتضن الطفل. وكما لاحظ ك. غ. يونغ في (الإله اليهودي)(١)؛ فإن غمة علاقة بين صورة الإلهة الأم والمدينة الوثنية. ويبدو أن المدن الوثنية الين قدّست الأشجار، كأشجار النخيل والبطم والزيتون والسرو، أو مارست طقوس عبادها، إنما كانت تواصل تقاليد ثقافية وروحية سابقة، لأن رمزية الأم والشجرة متطابقتان؛ بل إن الأشجار كانت تحمل باستمرار رمزية الأم أو إلهة الحب عند المجتمعات العربية القديمة. ولذلك وُجدت على الدوام مــذابح مقدّســة لــلأم في المرتفعات والجبال اليمنية بشكل خاص، وقد تصدرها في الواجهة الأمامية شجرة كبيرة. وفي الكتاب المقدس (التوراة) يمكن للقارئ أن يُلاحظ كيف أن الأشـــجار في المرتفعات كانت ترتبط بالوحى الإلهي، مثلما هو الحال مع قصص موسي وإبراهيم، حيث تظهر أشحار البلوط الضحمة أو السبطم في صدورها الرمزيدة الأخّاذة كمصدر من مصادر الوحى والبشارة. ولعلّ الصورة المدهشة التي يرسمها القرآن لولادة المسيح تحت ظل النخلة، وأمّه العذراء التي ولدته من غير دنس (من دون رابطة زواج) ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بجذْعِ النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا﴾(٢) هي التي أثارت التساؤلات عن معارف العرب بولادة المسيح، وكيف قُـيّض لهـم أن يتخيّلوها وكأنما تمت تحت شحرة نخيل (بينما لا توجد أشجار نخيل في بيت لحــــم الفلسطينية)؟

في الواقع تتعدى هذه الصورة الدينية نطاق التلميح إلى وجود عبادة زائلة عرفتها الجزيرة العربية، ويمكن اعتبارها إشارة إلى النصرانية الأولى التي ظهرت في أرض العرب كدين زراعي في مواجهة يهودية الرعاة اليمنيين. وعلى الأرجح؛ فإن الصورة المدهشة لولادة المحلّص في ظل نخلة، ترسم إطاراً عمومياً للبشارة الدينية بولادة المسيح العربي، وهي بشارة كانت تتردد في أرجاء الجزيرة العربية طولاً وعرضاً. وعلى منوال هذه البشارة التي سحّلها النص القرآني بدقة، رسمت المثيولوجيا العربية – الإسلامية صورة موازية يظهر فيها النبي يونس (يونان)

<sup>(</sup>۱) يونغ، ك. غ: "الإله اليهودي"، ترجمة نماد خياطة، سورية – دار الحــوار، ١٩٨٦، مصــدر مذكور.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية: ٢٥.

وقد التفّت حول حسده شجرة يقطين فور وصوله إلى الشاطئ، وبعد أن حرج من حوف الحوت حيّاً وحاملاً البشارة لسكان اليابسة. لقد عرف العرب قديمًا عبادة الشجرة المسمّاة ذات أنوط، حتى أن المسلمين في الإسلام المبكر، كما في سيرة ابن هشام، طلبوا من الرسول يُخلِين أن يجعل لهم شجرة مثلها، يتقرّبون إليها ويحتفلون تحت ظلالها، فنهاهم عن ذلك. وهكذا، فقد أصبحت النحلة موضوعًا دينيًا متواصلاً ومستمراً حتى مع ظهور أديان كبرى، وكانت تُعبد في سائر مناطق بحران وما حولها. وفي فجر الإسلام طلب الرسول المخلِين من خالد بن الوليد مهاجمة وادي نخلة وتحطيم تمثال العزّى، وكانت - حسب وصف ابن الكلبي في كتاب الأصنام - إلهة في صورة نخلة.

قال ابن الكلبي في الأصنام: فلمّا (كان يوم الفتح – فتح مكة – دعا النبي في الأحنام: فلمّا (كان يوم الفتح – فتح مكة – دعا النبي في خالد بن الوليد، فقال: انطلق إلى شجرة ببطن نخله فاعضدها. فانطلق فأخذ دبية فقتله وكان سادفا)(١). وهذه الرواية تقطع دون أدن ريب، بأن المعبودة كانت شجرة نخل في الوادي، وأن العبادة كانت ديانة قديمة، وأن خالد قتل كاهنها الذي يدعى دبية.

ويبدو أن العرب في بلاد الشام عرفوا في هذا العصر أيضاً عبادة الإلهة - الشجرة، ارتباطاً بالقصة ذاها لمولد عيسى بن مريم، فقد روى صاحب التاج وياقوت (معجم البلدان) أن في الناصرة - بفلسطين - "مولود المسيح -، ومنها اشتُق اسم النصارى<sup>(۱)</sup> وكان (أهلها عيّروا مريم فيزعمون أنه لا يولد بها بكر إلى هذه الغاية، وأن لهم شجرة أثرُج على هيئة النساء. وللأثرُجة ثديان وما يشبه اليدين والرجلين وموضع الفرج مفتوح)<sup>(۱)</sup>. ومن غير شك؛ فإن وجود تمثال لشجرة (إلهة أنثى) لها ثديان وما "يشبه الفرج" يُدلّل على نوع وطبيعة السدمج الذي قام به العرب القدماء بين صورتي النخلة والمرأة، وهو دمج سوف نسرى

<sup>(</sup>١) ابن الكلبي، الأصنام.

<sup>(</sup>٢) الأثرُج: شحرة تعرف اليوم باسم النارنج. والتأويل اللغوي الذي يشتق كلمة نصارى من الناصرة، مرفوض من أثمة اللغة، فلا علاقة بينهما.

<sup>(</sup>٣) انظر الرواية في تاج العروس (مادة نصر).

بعض تحلّياته في الآية القرآنية، حيث تتماهى صورة مريم (المرأة، الإلهة الأم) بصورة الشجرة. وما يمكن استخلاصه من هذا الترابط الرمزي بين الشجرة التي يتساقط منها الرطب، وبين المرأة التي تضع وليدها، يكاد يدعم بشكل غير محدود فكرة الترابط داخل العقائد العربية القديمة، بين ولادة المخلّص والخصب. وفي هذا النطاق يجب أن نلاحظ، أن الشجرة كانت تُعبد ارتباطاً بقصة مولود عيسى بسن مريم، وفي مكان يُزعم أنه مكان ولادته (بينما يقال إنه ولد في بيت لحم وهذا موضع خلاف). إن معجزة ولادة الطفل المُخلّص من الشجرة المتماهية مع الأم، يُدلل بشكل قاطع على جذرية هذا البعد الرمزي الروحي في النصرانية العربية بما هي دين زراعي. ولذلك من المهم للغاية أن نعيد تحليل بيت شعر المتنبسي الشهير: وما مقامي بأرض نخلة إلا

#### كمقام المسيح بين اليهود

إن ما يلفت انتباهنا في هذا البيت من الشعر، هو الجانب الخفي من العلاقة بين "أرض نخلة" والمسيح واليهود، ذلك أن المكان المقصود، إنما هو على وحسه التحديد "وادي نخلة" اليمني القديم الذي انتقل اسمه إلى نجران، ثم اندثر ليظهر تالياً كفرع يعرف بـ (الشعبة اليمانية). فلماذا تخيّل المتنبي نفسه في هذه القصيدة وكأنه مثل المسيح في أرض نخلة (وادي نخلة)؟ هذا يعيني أن معارف العرب القدماء، وهي معارف راسخة في ثقافة ووعي المحتمع لنفسه وتاريخه وقصصه وأساطيره وطقوسه، تؤكد أن النصرانية الأولى ولدت في نجران وليس في فلسطين. أما المسيحية في صورتما الراهنة فهي مسيحية بولس الرسول والعصر الروماني. وهذا التمييز ضروري للغاية من أجل دراسة تاريخ المسيحية وظروف تطورها بشكل منهجي، وبالتالي رؤية شخصيتي المسيح (يسوع المسيح الرّب وعيسى بسن مريم النبي) من منظور جديد.

إن مزاعم اللغويين العرب المسلمين عن اشتقاق اسم النصارى من اسم الناصرة المدينة، غير صحيح بوجه الإطلاق، والأدق أنه من حذر كلمة (نصر) معنى غير المختون. وفي الحديث الشريف (لا يؤمنكم أنصر) أي غير مختون. وكنت شرحت هذه المسألة بإسهاب في مؤلفي (شقيقات قريش). إن المسيحية

هي التي أبطلت عادة الختان اليهودية، وكانوا يعرفون بــ (غــير المختــونين، أي نصاري) من الجذر اللغوي وليس من اسم الناصرة؟ ولا شك أن اقتران شــخص المسيح باسم وادٍ عُبدت فيه شحرة النخيل، كما هو واضح من بيت شعر المتنبي وفي قصص العرب القدماء، أمر لا يدخل في حيّز المصادفة؛ فالعرب الذين تخيّلوا أو تداولوا قصة معجزة ولادته كما في النص القرآني، نظروا باستمرار إلى وادي نخلة نظرة تقديس خاصة، وبحيث ازدهرت حتى في الوثنية وعلى نطاق واسع، عبادة إلهة أخرى هي الإلهة/النخلة المسماة العزى، وهي معبد ديني على شكل نخلة؟ سوية مع سلسلة عبادات، تدور كلها تقريباً في نطاق تقديس الشجرة الأم. وهذا برأينا هو مفتاح تفكيك لغز الخلط في مكان ولادة المسيح، ذلك أن الـولادة صوّرت في مكانين أحدهما الناصرة والآخر (بيت لحم)؟ وفي هذا النطاق يجب أن يُلاحظ كيف حرى استحدام كلمات مثل "ناصرة ونصرة" بالمعنى اللغوي القديم، للدلالة على مسيل المياه بعامة، وليس للدلالة على مكان بعينه. وفي الحديث الشريف "إن هذه السحابة تنصر أرض بني كعب"(١) أي تُمطرُهم. إن كلمة "تنصرُ" تنصرف هنا إلى المطر، بما هو التجسيد الأعلى للخصب. وذلك ما يدعم - برأينا - العلاقة بين النصرانية التي كانت ردّ فعل على شرعة وطقوسية الختان اليهودي، وبين كون أتباع هذه الملَّة من المزارعين، الذين طـوّروا سلسـلة متصلة من الطقوس والعبادات، تدور كلها في نطاق الخصب. وأرض بني كعبب في حديث الرسول ﷺ هي نجران. قال حسّان بن ثابت (الديوان) وهو يشير إلى تحطيم تمثال العزّى في الوادي:

وأن التي بالسّد من بطن نخلة ومنْ دائها فل<sup>(٢)</sup> من الخيرَ معزل وأن الذي عادى اليهود ابن مويم وأن الذي العرش مرسل رسول أتى من عند ذي العرش مرسل

<sup>(</sup>١) تاج العروس – مادة نصر.

<sup>(</sup>٢) الفل: ومنها الفلاة: الأرض المحدبة.

لكن الإسلام وهو ينزع بقوته التوحيدية الهائلة، لا الروح الوثنية السيق طبعت تكريم النخلة (الشجرة الأم) وحسب، بل ويجردها من الرمزية الخاصة التي تلازمت معها في ثقافة العرب الراسبة، ثم ليعيدها إلى وضعيتها الطبيعية؛ اتجه وبنفس الدرجة من السرعة والجذرية، نحو توطيد نفسه كقوة ثقافية جديدة تعطي مكانة من نوع آخر للزراعة والخصب، يما أن الإسلام نفسه مثله مثل النصرانية كان ديناً زراعياً.

وفي الحديث الشريف "أكرموا عمتكم النخلة"(١) أي أكرموا "طويلتكم". والعمة، كنية النخلة، كناها العرب والرسول بيلي تعبيراً عن سموها وعلوها. والعم في العبرية والعربية صفة تفيد التسامي، ومنه العمامة بمعنى الكثرة ذات الهيبة. وفي هذا السياق يمكن التأمل عميقاً في الرواية التالية التي يسردها صاحب السيرة الحلبية (٢٧٠/١) من أحل تبيان قدسية وادي نخلة المستمرة طويلاً. قال صاحب السيرة الحلبية: إن النبي يَنظِيهُ في أول عهده قبل الدعوة إلى الإسلام ومعه على بن أبي طالب، قصدا وادي نخلة هذا للصلاة، وإن:

(أبا طالب – عم النبيّ – اطلع يوماً عليهما وهما يصليان بنخلة – الوادي – فقال لرسول الله: يا ابن أخي ما هذا الذي أراك تدين به؟ فقال: هــــذا ديــــن الله ودين أبينا إبراهيم).

ويتبيّن من هذه الرواية الهامة أن النبسي ﷺ كسان يتقسرّب إلى الله في وادٍ مقدّس، قبل أن يجهر بدعوته. وهذا الوادي هو شعبة من وادي نخلة يسمى نخلسة الشامية (تمييزاً له عن نخلة اليمانية). وذلك ما يقول به كل الجغسرافيين العسرب القدماء وكما يؤكده اللغويون. وعند الزمخشري في الأمكنة والمياه والجبال(٢) فإن نخلة الشامية كانت من أودية بني هذيل في طريق مكة على مبعدة ليلتين. ولعل في وصف الهمداني (صفة حزيرة العرب) ما يكفي لمعرفة المساحة الجغرافيسة السي يشغلها الوادي الذي تبلغ بعض روافده حدود مكة. يقول: إن وادي نخلسة مسن

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا: شقيقات قريش.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري: "الأمكنة والمياه والجبالُ". وانظر رواية ابن الكلبي في (الأصنام) التي يؤكد فيها أن هذه الشعبة من الوادي الكبير تدعى وادي حراض على مقربة من العمير، وأن قبائل من العرب بنت في هذا الوادي في عصور الوثنية بيتاً للعبادة يدعى "البس".

الأودية الكبار التي يشغلها الوادي الذي يبلغ بعض روافده حدود مكة. يقول: إن وادي نخلة من الأودية الكبار التي تنتهي إلى البحر، وإنه يبلغ في جريانه بعض أهم مدن الساحل اليمني مثل (العارة والعميرة من أرض بني مسيح - في حدود ما يعرف اليوم بمحافظة الحديدة اليمنية)(۱). ولنلاحظ هنا العلاقة الدلالية المثيرة بين وجود بني المسيح - من بني كعب - وبين وادي نخلة؟ وبنو مسيح هؤلاء، بطن من بني بحيد من حمير، عُرفوا عبر التاريخ بسيطرقم على الساحل الشهير ساحل بني مجيد من حمير، عُرفوا عبر التاريخ بسيطرقم على الساحل الشهير ساحل بني مجيد من حمير، عُرفوا عبر التاريخ بسيطرقم على الساحل الشهير ساحل بني مجيد من حمير، عُرفوا عبر التاريخ بسيطرقم على الساحل الشهير ساحل

وهناك تختلط مياه الوادي بمياه البحر (عند الصحارى - وهو - موضع كثير النخيل) (٢) وقد اشتهر الوادي قديمًا بزراعة الموز وقصب السكر والحنّاء (وإليه تنتهي مياه أرض حبل) (١) وليس من أي مكان آخر. وهكذا يتبيّن أن ثمة علاقة عضوية (حيّة) وحقيقية بين الوادي ووجود عبادة النخلة وولادة المُخلّص في ظلها.

#### الثانية:

إن النصرانية العربية الأولى كانت ديناً زراعياً ارتبط بفكرة فلاحة الأرض، بينما كانت اليهودية في صورها التاريخية، ديناً بدوياً ارتبط بجماعة مسن الرعاة والمهاجرين، وذلك ما تؤكده سلسلة لا تنقطع من الصور التوراتية عن بين إسرائيل كحماعة بدوية ترعى الإبل والأغنام. وبهذا المعنى؛ فإن الصراع بين الديانتين كان يتمثّل في صورة - المسيح - المشيح التوراتي كراع مخلص بدوي يقود الجماعة البشرية في التيه، فيقطع بها الصحراء الموحشة من أحل أن يبلغوا موطناً جديداً للاستقرار، بينما تبدو صورة عيسى بن مريم في النصرانية العربية، الأقرب إلى صورة الفلاح (بولادته تحت شحرة نخيل مثمرة تساقط عليه الرطب حنياً).

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) وفي التوراة محدو. انظر كتابنا فلسطين المُتحيّلة.

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر النص العبري في كتابنا: قصة حب في أورشليم؛ وكذلك في: فلسطين المتخيلة.

نمطين من العيش: الجدب (الرعاة) والخصب (المزارعين). وفي الديانة الفرعونيــة يبدو الإله في صورة مُحلّص يُدعى "راع"؟

وفي هذا السياق، ليس دون معني أن الآريوسية وهي فرقة مسيحية شــرقية، شدّدت على هذا الجانب من المسيحية وأبرزته (والكلمة برأينا ذات صلة بالجـــذر العبري - الآرامي أرس - ءرص أي الأرض). والمثير أن العرب القدماء قداموا بترجمتها إلى (فلاحين) أي الذين انصرفوا في ديانتهم إلى فلاحــة الأرض. وهنـــا يكمن مغزى ولادة عيسي من المنظور الرمزي تحت النخلة. ولنتذكر أن المخلُّه ص في التوراة، وهو موسى – مسّه، ولد في سلّة داخل نمر. ثم ظهر في ما يعرف بالتيه ليقود الجماعة البشرية. وهذه صورة نموذجية أخرى من صور المُحلَّص في عصــور الجدب والتيه في الصحراء، حيث يفتش المهاجرون عن الماء (رمز الخصب). إذا ما وضعنا كل هذه الصور داخل إطار سردي حديد، يستخدم التاريخ القديم ووقائعه مثلما سجلتها الكتب المقدسة والروايات الإخبارية؛ فسوف نلاحظ ألها تنتمي إلى عصر مبكر من الصراع بين اليمن ونجران. إننا لا نعرف التاريخ الحقيقي لنجران القديمة بدقة كافية، وليس في حوزتنا دلائل أركبولوجية جيدة يمكن أن ترسم إطاراً ملائماً، يحدد الكيفية التي تعرّفت فيها على فكرة المسيح (المشيح) اليهودية، الفكرة أصبحت "ثقافة قوية" وفي وقتٍ ما، بعد أن استولى داود على نجران إتْــر سقوط حصن صيّون - صهيون في يده (وهو من جبال اليمن الشهيرة)(١) وإذا ما تقبّلنا هذه الفرضية لأغراض التحليل وحسب، وليس كواقعة تاريخية، فهذا يعني أن المدينة تكون قد تعرّضت بعمق إلى فكرة المشه - المشيح بعد انتصار الديانة اليهودية اليمنية. وهذا ما يفسّر لنا السرّ في تأكيد الأناجيل "أن يسوع المسيح ولد مختو نأ".

هذا يعني أن النصرانية ثم المسيحية الرسولية، امتلكتا صورتين متوازيتين ومتناظرتين للمسيح. إن يسوع وليس عيسى بن مريم، هو الذي ولد في أورشليم اليمنية وكان يهودياً خرج على الشريعة اليهودية، وهو من وقف مُطالباً بحق

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا فلسطين المتحيّلة.

الاعتراف به كوريث لعرش داود بحسب ما ارتأى كمال صليبي. أما عيسي بن مريم (الذي يجسد النصرانية العربية - أي المسيح العربي) فهو الفكرة الرمزية الكبرى التي رسمتها قبائل العرب القديمة عن ولادة المخلُّص. لقد عبد اليمنيون إلهاً اسمه شوع، عُثر على اسمه في نقوش المسند. وهذا الأمر له دلالة هامــة للغايــة في سياق فهمنا للمسألة المطروحة، ذلك أن مبنى الاسم يشير بوضوح إلى تقليد من تقاليد الكتابة عند اليمنين، فهو يُرسم في صورة شوع - يشوع اليمني، والياء في أول الكلمة تقليد لا تشترك فيه مع لهجة أهل اليمن أي لهجة أخرى من لهجات العرب، ولدينا أمثلة دقيقة وكثيرة عن ذلك، مثل عرم - يعرم، كرب - يكرب، عرب - يعرب -. وكانت صورة الإله اليمني شوع - يشوع صورة رمزية مسن صور المُخلُّص الراعي (المخلُّص الذي يرعى أغنامه بالمعني الرمزي). وهي صــورة توراتية ظلَّت مستمرة في الثقافة الروحية لهــذه الجماعــات. ولـــذلك تطــوّرت النصرانية العربية من رحم هذه الصور الرمزية الكبرى لفكرة المخلّص - الراعسى الذي سوف يظهر لينقذ الجماعة، ويقودها بسلام في قلب الصحراء والتيه. بيد أن هذه الصورة الرمزية سوف تشهد انقلاباً جذرياً مع الاستقرار. إن أول وأهم تعديل سوف يحدث لصورة المخلِّص الراعي، أنه يجب أن يولد تحت شجرة نخيــل مثمرة تحسيداً وتعبيراً عن فلسفة الخصب.

إن كتاب محمد آل هتيلة (نجران والنصرانية الأولى)، سيكون مساهمة هامة في فهم أسرار هذا التاريخ المسكوت عنه والذي ولد في نجران القديمة.

## الفصل الأول

- معالجة لغوية تاريخية
- معنى نجران في المعاجم
  - آل نجار
  - تسمية نجران

#### معالجة لغوية تاريخية

تناقلت المصادر العربية القديمة العربية قصة أبناء نـزار بن معد بن عـدنان، مع الأفعى بن الأفعى ملك نجران. ويبدو لنا أن هذا هو خبر تاريخي موثـوق بـه برغم طابعه الأسطوري، لأن ما لدينا من مصادر يشير إلى أن شخصاً باسم عدنان كان حياً في القرن السادس (ق.م)، وهذا يعني أن أحفاد ابنه كانوا موجودين بين القرن الخامس والرابع (ق.م) ولم يصل إلينا قبل ذلك التاريخ ما يركن إليه مـن أخبار العرب. تقع منطقة نجران في الجنوب الغربـي من المملكة العربية السعودية بين خطي عرض '٧ و ٢٠ درجة شمالاً وخطي طول ٤٤ و ٥ درجة شرقاً ويحدها من الشرق صحراء الربع الخالي ومن الغرب منطقة عسير ومن الشـمال منطقـة الرياض ومن الجنوب جمهورية اليمن؛ ليس لدينا سجل موثوق عن تاريخ نشـاة هذه المدينة كما هو حال معظم مدن الجزيرة العربية لكننا نملك بعـض الـدلائل والشواهد ومنها:

| الوصف                                                            | الشاهد                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| رجمت ذكرت في نقش معيني (١) وهي مدينة من مدن نجـــران             | الباحث بيتراج             |
| ويقال بأنما عاصمة نجران القديمة.                                 |                           |
| إن وادي نجران من ضمن المستعمرات التابعة لمملكة مهامر التي        | نقش المسلة <sup>(٢)</sup> |
| عاصرت الملك السبئي (كرب آل وتر بن ذمار علي) من نهاية             |                           |
| القرن الثامن حتى بداية القرن السابع قبل الميلاد <sup>(٣)</sup> . |                           |
| "أشار إلى ذلك سترابون" ورد في رواية حملة القائد الرومــــاني     | Negrana نجرانا            |
| إليوس جالوس على العربية الجنوبية في الربع الأول من القـــرن      |                           |
| الأول الميلادي عام ٢٥ قبل الميلاد، حيث مرّت بمــــا الحملـــة    |                           |
| وشنّت هجوماً على العاصمة.                                        |                           |
| سماها العالم الروماني بطليموس (ت. ١٧٠م) أي مدينة                 | نِكُرا ميتروبوليس         |
| نَكُرا.                                                          | Nagara Metropolis         |
| يشير إلى الملك شمر دون بقية اسمه، والذي يعتقد بعض المؤرخين       | وذكرت في نقش النمارة      |
| أن شمر هذا هو الملك شمر يهرعش ملك سبأ وذو ريـــدان               | الذي يعود عهده إلى سنة    |
| وحضرموت ويمنت.                                                   | ۸۲۳م                      |
| يشير إلى أن الملك السبئي البارز إيل شرح يحضب الثاني حاض          | النقش السبئي              |
| حروباً في عدة جهات من بينها محاربة أهل بحران، وفترة حكم          | (Jamme 576)               |
| هذا الملك تقع بين سنتي ٢٤٠-٥٥٠م تقريبًا(٤).                      |                           |
| يعود لفترة حكم الملك إيل شرح يحضب الثاني، ذكر لعدد من            | النقش السبئي              |
| القبائل والشعوب، مشيراً إلى ملوكها في السطر ١٠٠٧ ومنها           | (Jamme 2110)،             |
| قبيلة الأسد وملكها "الحارث بن كعب".                              |                           |

.Glaser 1155, Halevy 535, 578 (1)

<sup>(</sup>٢) في حصن نجران مكتوب بخط المسند (GL 1000A).

<sup>(</sup>٣) عوض بن علي الزهراني وآخرون، تقرير حفرية نجرانك الموسمان السادس والسابع (١٤٢٩- ١٤٣٥ هـ)، نشر في مداولات عليمة محكمة للقاء السنوي للجمعية (٢)، الجمعية السعودية للدراسات الأثرية، الرياض، ٣٧ (لكن النقش لم ترد فيه كلمة نجران وإنما كلمة (رجمت) ضمن عبارة "هذا القرار بأمر ذي سماوي صاحب رجمت").

| هي مدينة رجمت وهي مملكة صغيرة أو إمارة صغيرة، حيـــــث       | علكة مهامر(١)   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| ذكر النقش أن شعب يرفث قام بحمله على معين، ومهـــامر،         | (RES3943)       |
| ومدن: رجمة، ونجران، ويثل وكانت الحملة في عهد الملك لعذر      |                 |
| إيل ملك مهامر.                                               |                 |
| يقول إن (يحمد غيل) [Jamme, Sabean Inscriptions] تولى         | النقش Jamme 633 |
| أمر الحميريين المستقرين الذين صاروا بين حيشين وأنـــه قـــام |                 |
| بواجبه وأنه خاض حروباً في منطقة خلف (نحرن) نحـــران          |                 |
| لمحاربة مقاتلي (حبشن) الحبش ومن كان يــــؤازرهم. ويظهـــر    |                 |
| من هذا النص أن نجران كانت في أيدي الحبشة في هذا الزمن.       |                 |
| ذكرت رجمة في نقش معيني يرجع إلى عهد الملك أب يــدع           | رجمة (٣)        |
| يثع ويسجل حرباً دارت بين الجنوب والشمال. وجاء ذكـــر         |                 |
| نجران أيضاً في نقوش إيل شرح يحضب ملك سبأ وذو ريـــدان        |                 |
| (٢٥ ق.م)، إذ تحدثت بعض نقوشه عن الثورة التي اندلعت في        |                 |
| نجران ضده بتحريض من الأحباش، فاتجه إلى نجران وحاصرها         |                 |
| لمدة شهرين وتم بعدها إخماد الثورة. وورد ذكر نجران في نص      |                 |
| أشار إلى حملة خرجت من نجران إلى نباطو (مدينـــة النـــبط)    |                 |
| فدمرتما.                                                     |                 |

وفي عهد حكم الملك الحميري شمر يهرعش (٢٨٥-٣٠٠م) المعروف بــ شمر يهرعش بن يسرم يهنعم ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات أصدر وثيقــة تعيين في منصب حاكم مدينة نجران ونشق وجابــــى للضرائب فيها:

"وحمدا لأن المقه سيد شبعن حققا لهما رضى وحظوة سيدهما شمر يهرعش ملك سبأ وذي ريدان عندما عينهما سيدهما حاكمين لمدينتي نشق ونجران وحبري الضرائب فيها لمدة سبع سنوات "(٤).

<sup>(</sup>١) Beirtage, S. 9؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ١٠٨/٠.

<sup>)</sup> جواد على، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ٣٧٩/٢-٣٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق، الجزء الثاني، ٥٠٨-٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نماية دولة حمير، د. نورة بنت على النعيم، مكتبة الملك فهد الوطنية، ١٤٢٠، ص ٢٧٦.

والسؤال: ما الذي جعل نجران تحتل أهمية خاصة في التاريخ، وما الأدوار التي قامت بها؟

ليس لدينا حالياً من المعلومات ما يفيد أن نجران كوّنت مملكة خاصة بما أسوة ببعض ممالك العربية الجنوبية كمعين وسبأ وحمير، لكن تاريخها يدل في مجمله على ألها كانت مستقلة بذاتما دون أن تمد نفوذها على مناطق أخرى. وكانت علاقتها مع القوى المحلية الجحاورة من ممالك وقبائل علاقة صراع في الجحمل كما كان لها علاقات ومصالح محلية ودولية. أما أهميتها فتنبع بالدرجة الأولى من موقعها حيث تمتلك كــل مقومات الزراعة من وفرة المياه وخصوبة التربة وأيدي عاملة وتسويق منتجات؛ ومعروف أن الاقتصاد في الأزمنة القديمة هو اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى. وموقعها كذلك يقع في مركز استراتيحي إذ بها تلتقي شبكة الطرق وخاصة الطرق التجاريـــة بين العربية الجنوبية والعربية الشمالية والتي تفضى إلى كل من الخلسيج في الشرق والعراق وفارس والشام، ومن ثم تتوقف فيها القوافل التجارية القادمة من الجهـــتين للراحة والتزود بالماء والغذاء ولتسويق بعض ما تحمله من بضائع، وتتبضع مسن منتجات نجران المختلفة لتسويقها بأماكن أخرى، وربما أن بعـض أهلــها كــانوا يشاركون في هذه القوافل بصفتهم تجاراً. وليس من المستبعد أنه كان فيها مناجم لبعض المعادن الثمينة. وبسبب موقعها المهم واقتصادها المزدهر في أكثـــر الأزمنـــة تعرضت للغزو وطمع الطامعين فأصيبت لذلك بأضرار فادحة مراراً. ولذا كانــت علاقتها بالقوى الجاورة من ممالك وقبائل لم تكن دائماً على حال واحسدة، فهسى تتقلب بين التحالف والصراع، والصراع يكون إما على اختلاف مصالح أو محاولـــة القوي الهيمنة على الأضعف، ومعروف أن علاقة العربية الجنوبية بصفة عامة بالحبشة علاقة تواصل وتفاعل وصراع كل منهما أثّر في الآخر من حيث اللغة والكتابة وكل وجوه التأثير الأخرى، ولكن نتساءل: لماذا حظيت نجران بتلك العلاقـــة الخاصـــة الخاصة كيف كان اعتناق كثير من أهل نجران للديانة النصرانية!؟

قال البلادي الحربي: نجران على وزن فعلان لها ذكرٌ كثيرٌ في السّيرة، ولها حوادث تملأ مجلّداً منذ الجاهليّة إلى يومنا هذا. وهي مدينةٌ عريقةٌ عرفت منسذ أن عرف للعرب تاريخ، تتكوّن من مجموعة مدن صغيرةٍ في وادٍ واحدٍ، ولذا فكلّما اندثرت مدينةٌ من تلك المدن حملت الأخرى اسم نجران، وهي وادٍ كبيرٌ كثير المياه والزّرع، يسيل من السّراة شرقاً حتى يصبّ في الرّبع الخالي، وتقع على الطريق بين صعدة وأبحا، على قرابة (٩١٠) أكيال جنوب شرقيّ مكّة، في الجهة الشّرقيّة من السّراة، كان قوام أهلها في الجاهليّة وصدر الإسلام بنو الحارث بن كعب من مذحج، وقوام أهلها اليوم قبيلة يام الهمدانيّة (١٠).

يقول ابن المجاور في كتابه تاريخ المستبصر في وصف نجران(\*):

{من صعدة إلى زهران ثلاثة فراسخ وهو لابن ملك لآل عبد الله بن حميزة لأنه اشترى أرضها من أرباها بيعة شراء وكان لقوم يقال لهم الأقدواش رأس الركب. وإلى الحد ثلاثة فراسخ. وإلى الركب ثلاثة فراسخ، واد عظيم يجري على الصفا وإلى الخانق ثلاثة فراسخ، وماء جاري أوله يجري من الركب. وإلى كوكبان فرسخين، ومنه يخرج إلى نجد، ووضع هذا الحصن ما بين نجد وجبال اليمن فهو حصن مانع سرير ملك نجران. وإلى الحقة ربع فرسخ. مدينة الأصل نجران وعليها المعول في البيع والشراء، وينقسم أهلها على ثلاث ملل: ثلث يهود وثلث نصارى وثلث مسلمين، فالمسلمين الذين كما ينقسمون على ثلاثة مذاهب: وثلث شافعية وثلث زيدية وثلث مالكية. وهي المدينة السي كانت لأصحاب الأحدود وهي التي قال الله عز وجل فيهم: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأَخْدُودِ \* النّارِ

#### سوق العمدين:

تم الاعتماد في الوصف والتقريب على وصف ابن الجحاور في كتابه تاريخ المستبصر حيث يُعدّ من الثقات في الوصف وبالتالي تمّ تحديد مدينة الأحدود ورسم خارطة تقريبية للموقع بحيث تبعد عن قرقرة أربع فراسخ (حوالي ٢٠ كـم في الجهـة

<sup>(</sup>١) البلادي الحربسي، معجم المعالم الجغرافيَّة في السيرة النبوية، ص ٣١٤-٣١٥.

<sup>(\*)</sup> انظر تاريخ المستبصر لابن المحاور عن موقع الوراق، ص ٨١.

الشرقية الجنوبية للمدينة بالقرب من صله ويوجد حبل يسمى الآن حبل عمدين) (انظر الملحق شكل ١٩)، حدَّثني الرازي إن قرقر كانت مدينة عامرة بما ثلاثمائة وستين محلة فيها ثلاثمائة فارس حربت لاختلاف الأمم. وجد زيد البدوي عمرو القرقري قاطناً في فلاة نجد مع البدوان فقال زيد لعمرو: ما لي أراك في جنوب نجد؟ بعد أن كنت في أكناف قرقر بألف غزور غدوت الآن أراك رد الشرد فأنشد عمرو القرقسري يقول:

أحب دخـــول بـــين أدوار قرقـــر ويمــــنعني ديــــن علــــي ثقيــــل وأو كان ديـــن القرقـــري قتيــــل

وكان يقوم تحت قرقر سوق تسمى العمدين وما عرف هذا السوق بمسذا الاسم إلا أنّ مشايخ العرب كانت تقيم بهذه السوق عامود ذهب وعامود فضية يعرف السوق بهما، ورجع الآن سوقاً للعمل بين أرض قفر تزرع به وتحرث، فراح الجسم وبقي الاسم. ولاتما قوم يقال لهم بنو عبد المدان وهم قوم شداد بن عاد اللّين القياد ذو الجياد. وفيه أنشد بعض العرب يقول:

ولولا بنو عبـــد المــِـدان وخيلــها لحلك يـــا نجــران بعــض القبائـــل وقال آخر:

ألسست تعلمه إنّ قله ي يجهل أيها البرق اليمان لأن أقستلكم قستلاً دينا فلا شيخ يدب على البنان وإن أقتال فمقدور ولست وفي قومي على سرج الحصان وإن أقتال فقد قتلت بنو عبد المدان

والقوم لا يخضعون لملك الغز ولا لسلاطين العرب، وآخر من تولى من بين عبد المدان أخوان يقال لأحدهما القاضي وللثاني القاضي. وفي عهدهما دخلت عليهما يد الأمير محمد بن عبد الله بن حمزة معهما حتى صار يصل إليهما نصف دخول البلاد لأن الأمير محمد بن عبد الله وأخاه أحمد ولدي عبد الله بسن حمسزة تزوجا بأخوات القاضي، والقاضي أبني صعيب بن عدنان ابن عبد المدان سنة ثلاث وعشرون وستمائة.

وأتى في صفة بئر الصفر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خيالله عنه أمر أن يحفر بئر في بعض أعمالها ذات غمق وسعة وطول وعرض وأن يطــوى بالصــفر المصبوغ منه شبه الآجر ويسبك فيما بينه الرصاص، فبني البئر على ما تقدّم ذكره وهو باق على حاله. ويقال ما بناه إلا رجل من وجوه العرب في زمــن الجاهليـــة فاندثر واستتر مع طول المدى، فأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خيمينيف فأعاد بناءه فبقى على ما تقدّم ذكره، والبئر من جملة العجائب.

وورد أيضاً في صفة نجران تمامة من حرض إلى قرار ثلاثة فراسخ. وإلى نجـــران فرسخين، وهي قرية مختصرة ويسكن أهلها في أغصاص بعكـــس بعــض وهـــم في التغصص يتجرعون الغصص ويقرون القصص. وإلى الحاوة ثلاثة فراسخ. وإلى حدب أربع فراسخ. فإن قال قائل: كيف يفرق بين السمين؟ قلنا: هذه قرية مختصرة تحــت تمامة اليمن خربة والثانية إقليم طويل عريض عامر تحت من شمال نجد اليمن وسيرير ملكها، فهذا غلام وذاك سلطان وهذا كرة وهذاك ميدان. ويسمى إقليم نحران وادي سوحان. قال ابن الجحاور: دلّ على أنّ هذه الأقاليم بناه العجم لن دار بممن بن اسفنديار في أعمال المدائن قصبة تسمى دار ريحان، ولا شك أنّه هو الذي بيني هذا الوادي ويسمى على الاسم المقدّم ذكره في أعمال المدائن سوحان. وفيه أنشد رميم بن جابر: ... مما يلذ بمــا الرامــي فيحيهــا

شبهتها قرس شريان مجزعة

شبهتها مهرة عذراً محملة عند الملوك ليوم الروع ساريها

شبهتها جونة مال النسيم بحا الطل من فوقها والنهر يسقيها

ووادي العلائم كما قال بعضهم: وبالنجران وادى الخسف ووادى العلام. قال ابن مجاور: وما اشتق اسم الحسف إلا من الخصب وأراد بذلك وادي الرفاء ويهيب بما ريح الطرف مدة اثنتي عشرة ليلة فيهلك الزرع والكروم، وفيه بعض الأعراب يقول:

> وقد سلمت نحران في الطرف لم يزل وبعضهم ينشد لرميم بن جابر:

> وليلة من ليالي الطرف مظلمة

ببحران منها قبة وعروش

سودا جمادية قد بت أسراها}

موارد بني الحارث بن كعب: إعداد مياه بلحارث مما يصلي (الهجيرة حمسي) (آبار حمي) ماء بأطراف (جبال غاذ) بين (مريع والغائط وعبالم) وقد ينقطع وقلت يقال له يدمات (يدمه) (والملحات ولوزة وشسعي) قلت أيضاً من أسافل (غاد) (والكوكب) ماء أسفل من (حمي) بجبل منقطع (بالغائط) دون (العارض وخطمة) بئر بالرمل دون العارض (احتفرها عبد الله بن الربيع المداني في عصر أبسي العباس السنفاح) (وهذه نقطة مهمة حول آبار الخطمة ومن بناها والبراق ماء بأعلى وادي نار والزيادية بحبونن والحصينية أسفل منها على شط الوادي دون النهية نحية حبونن والحينية بأسفل بخران ومذود والهرار والبتراء هذه أعداد شمالي بلاد بني الحارث.

كل هذا كان وصف لمياه نجران في كتاب صفة حزيرة العرب.

أما النباتات في نجران: ومن ذلك الذّرة بنجران في قابل يام من ناحيـــة رعـــاش وراحة يكون في قصبة الذّرة مطوان وثلاثة وأكثر ولا يكون فيها بالموضع على هذا.

ومن ذلك الأترج بنحران ليس حماض فيه كبار أحلى من العسل تبلغ الواحدة ربع دينار وخمسة وسدس وليس له نظير في بلد.

ومن ذلك سكر العشر لا يكون إلا بنجران ولا يكون منها إلا شق بلحارث فيما بين الهجر وسرّ بني مازن وهو سكر ينزل من الهواء على ورق العشر في قولهم وإخاله فيكون بقدرة الله عزّ وجل من العشر، وقد يوجد منه شيء في الموضع على غير العشر وهو ضرب من المنّ وهيئته مثل قطع اللّبان والمصطكي وقد يحمل ويعمل منه سكر كبار مطبّع في القوالب وقد أهديت منه إلى أخ لي بالعراق فأعجب منه من رآه.

وبها القسب من التمر الذي يستحق ويحلو مع السويق كالقند فذاك بنجـــران وبما المدبس الذي لا يلحق به بردي خيبر.

قال لي أبي رحمه الله تعالى: قد دخلت الكوفة وبغداد والبصرة وعمان ومصر ومكة وأكثر بلاد النخل وطعمت التمران، ما رأيت مثل مدبّس نجران حودة وعظم تمره خاصة (١).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب صفة حزيرة العرب، المؤلف: الحسن بن أحمد الهمداني، تحقيق: محمد بن علسي الأكوع، الطبعة الأولى.

#### القوانين الإدارية

وحدت مجموعة من القوانين في منطقة نجران تحكم جميع الجوانب الدينية والاحتماعية والاقتصادية حيث ذكرت في أكثر من أربعة وستون بنداً وذلك خلال الفترة من ٥٣٠-٥٦٠م.

حيث ذكرت الدكتورة نورة بنت على النعيم في كتاها "التشريعات في حنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية الدولة الحميرية" أن هذه القوانين خاصة عنطقة نجران وقد أتى بها القديس حرجينتي وذلك نقلاً عن كتاب "سيرة القديس" كمصدر وحيد لهذه القوانين والتي تعرف باسم "القوانين الحميرية" حيث كان يطلق على نجران مدينة الحميرين المؤمنين، وهي مزيج من التشريعات المحلية والمسيحية والبيزنطية إلا أن الطابع المسيحي يطغى عليها في معظم أجزائها وهي كما يلى:

في البند الأول: تمّ التأكيد على أن نجران هي العاصمة لدولة الحميرية وتمّ تقسيم نجران إلى ستة وثلاثين حياً إدارياً، وكل حي له حاكم ينفّذ فيها أوامر الملك ويطبّق القوانين وتعمل معه فرقة بوليسية تتكوّن من ستة عشر جندياً ومحكمة أولية، ويتكوّن كل حي من مجموعات أسرية لكل أسرة زعيم منها يكون مسؤولاً عن النظام داخل الأسرة.

البند الثاني والثالث: حددت جريمة الزنا والقتل وعقوبتهما.

والبند الرابع والخامس: عن المشعوذين والسحرة والغـــش وشـــهادة الـــزور والسرقة وعقابما المنصوص عليه.

البند السادس والسابع والثامن والتاسع: عن الزنا بجميع أنواعـــه وعقوبتـــه والتدرج في ذلك من قطع العضو الذكري إلى قطع الثدي.

البند العاشر: تحدّث عن حب الفتى الغني لفتاة فقيرة والعكس واحتقــــار أي من العائلتين للأحرى وطريقة تزويجهما.

البند الحادي عشر: كيفية وضع الرجل الذي يمارس الزنا مع المرأة المملوكة (الرقيق) من أنه يصبح هو رقيقاً لأسيادها والعكس صحيح.

البند الثاني عشر: حدّد زوجة واحدة لكل رجل.

البند الثالث عشر: حدّد مسؤولية الأب في تزويج أبنائه بعد بلوغهم العاشرة إلى الثانية عشر وجزاء من يخالف ذلك.

البند الرابع عشر: حدّد وجوب مناسبة الغرامة لثروات المخالف وتسليمها إلى رئيس الحيي.

البند الخامس عشر: حدّد عقوبة من يرتكب عملاً سيئاً أو مخالفاً للقانون ولا يبلّغ عنه.

البند السادس عشر والسابع عشر: حدّد من يشجع على الفجور "من الجنسين" بقطع لسانه ومن يعير منزله لعمل الفجور بمصادرة أملاكه وطرده من المدينة.

البند الثامن عشر: تحدّث عن عقوبة من يستقبل في منـــزله أو يخفي أفـــراداً خارجين عن القانون.

البند التاسع عشر: عقوبة من يعترض النساء في الطريق العام أو يعتدي عليهن عليه عليه عليه المائة جلدة وقطع أذنيه.

البند العشرون: من يعترض النساء في الأسواق العامة أو الساحات العامــة بجلده اثنين وسبعين جلدة ومصادرة أمواله.

البند الحادي والعشرون: تحريم ممارسة اللواط والبغاء والسحر والزنـــا علــــى المسيحيين.

البند الثاني والعشرون: صيانة كرامة الإنسان وعدم استخدام القوة.

البند الثالث والعشرون: الجميع متساوي تحت القانون.

البند الرابع والعشرون: العلاقة بين الزوج وزوجته وعدم الضرب لأي مـــن الطرفين.

البند الخامس والعشرون: عقوبة شارب الخمر في الطرقات، للرجل ســـتون حلدة وثلاثون حلدة للمرأة.

البند السادس والعشرون: الآلية والكيفية في تحميل النفس والبغال للأحمـــال الثقلة.

البند السابع والعشرون: عدم البيع في أيام العيد الملكي والأحد المقدس.

البند الثامن والعشرون: من ساق حيواناً محمّلاً بالسلع يوم الأحــد يصــادر الحيوان والسلعة.

البند التاسع والعشرون: منع العمل أيام الأعياد والأحد إلا بإعفاء من الملك.

البند الثلاثون: عقوبة من يستغل منصبه للمصلحة الخاصة، الجلد اثنتي عشرة حلدة.

البند الحادي والثلاثون: من كرّر ذلك عليه العمل في ورش الدولـــة عمـــلاً إحبارياً لمدة أربعة أشهر حتى يتعلّم العدل.

البند الثاني والثلاثون: من المنازعات بين الأفراد وإن حدث ذلك فجلدهما أربعون جلدة.

البند الثالث والثلاثون: من يضرب البغال والخيول أو أي حيوان ضرباً مبرحاً عقوبته الجلد ثلاثين جلدة والسجن.

البند الرابع والثلاثون: حرّم التنكّر بلبس الشيطان بأي شكل وحلد من يعمل ذلك مائتي جلدة.

البند الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون: عدم السماح بالآلات الموسيقية والممثلين والراقصين من الجنسين وعدم السماح لمقتنيها بالبقاء في البلاد والعقوبة الجلد والأعمال في الورش الملكية لمدة عام.

البند السابع والثلاثون والثامن والثلاثون: تحريم الميسر والغناء والتهريج.

البند التاسع والثلاثون: منع القذف والسب ومن يقوم بذلك تكون عقوبتــه أربع وعشرين جلدة.

البند الأربعون: منع تجميع الأطفال من الجنسين أيام الأعياد وممارسة الأعمال المشينة، والمخالف يجلد أربع وعشرين حلدة.

البند الحادي والأربعون: مفقود من المصدر.

البند الثاني والأربعون: ورث المتوفي يُوزُّع من قبل السلطة بعد استيفاء ديونه.

البند الثالث والأربعون: تعرّض فرد (عبد أو حر) للطرد بالقوة، وبعد لجوئه للكنيسة يسقط عنه جرمه.

البند الرابع والأربعون: الإساءة إلى صاحب حرفة بجلده اثنتي عشر جلدة.

البند الخامس والأربعون: منع الرشوة للموظفين ومن ثبت عليه الفعل تكون عقوبته الطرد من وظيفته.

البند السادس والأربعون: الأشغال الشاقة لكل من حكم عليه بحــق باســم القانون.

البند السابع والأربعون: حدّد وجوب استشارة الملك لمجلس رجال الدين في القضايا الكبرى.

البند الثامن والأربعون: حدّد العلاقة بين الرجل والمرأة وأن الرجل سيّدها في كل الأحوال، والعقوبة لذلك في حالة المخالفة.

البند التاسع والأربعون: حدّد فيه حق الأرملة في الزواج للمرة الأولى أو نذر نفسها في الدير لخدمته ولا يحق لها الزواج للمرة الثالثة.

البند الخمسون: عقوبة الزنا قطع العضو الذكري للرجل وقطع صدر المرأة.

البند الحادي الخمسون: عقوبة إرسال العبيد يوم الأحد وأيام الأعياد لحمـــل بضائع هي الإيقاف وقد تصل إلى حدّ السيف.

البند الثاني والخمسون: مخصص لكيفية التعامل بين السيد والأجير.

البند الثالث والخمسون: من حوّع عبده أو ضربه ضرباً مبرحاً فـــإن العبـــد يصبح حراً.

البند الرابع والخمسون: حدّد العلاقة بين الأسياد والعبيد وعدم التعامل معهم بقسوة.

البند الخامس والخمسون: منع التسوّل في الطرقات والكنائس أو أي مكان آخر، بل لهم الملاجئ ودور المسنين.

البند السادس والخمسون: حدّد ما يحصل عليه النـــزيل في البنـــد الســـابق وعقوبة من يخالف ذلك الجلد ثمانين جلدة، أما الفقير فتشفع له الدولة.

البند السابع والخمسون: حدّد فيه أسعار العقار والمنازل والدور.

البند الثامن والخمسون: حدّد فيه مسؤولية الحاكم (مسؤول الحسي) عسن مراقبة أسر الحي وكيفية تعامله مع السلطة والملك.

البند التاسع والخمسون: شدّد على وجوب الزواج للجميع عبيد أو أحرار.

البند الستون: حدّد فيه كيفية التعامل مع من لا يرغب الزواج لهائياً.

البند الحادي والستون: عقوبة الحاكم الذي لا يطبّق القانون على الجميع تعليقه في وسط السوق من قدمه اليسرى ويسند رأسه على حشبة ويخنّ بالقش حتى يموت.

البند الثاني والستون: حدّد فيه ما يجب على الحاكم تجاه المهن والحرف في دائرته وتحديد الأسعار وعدم المبالغة فيها.

البند الثالث والستون: منع الغزل والنسيج يوم الأحد ومن خالف ذلك يحرق غ: له.

البند الرابع والستون: وحوب اصطحاب الأسرة يوم الأحد وأيام الأعياد إلى الكنيسة ومن يخالف ذلك يحذر من قبل الحاكم وثلاثة أفراد فإن تاب وإلا تحجيج ممتلكاته.

وقد شملت هذه القوانين النواحي الإدارية والقضاء والتحارة والزواج وتربيسة الأبناء والعلاقات الجنسية والأخلاق العامسة والشـــؤون الاجتماعيــــة والدينيـــة والجنايات والرقيق والرفق بالحيوان.

وقد رجحت الدكتورة النعيم ألها كتبت باللهجة النجرانية حيث إلها خاصة بمنطقة نجران دون سواها(١).

#### معنى نجران في المعاجم

معجم المعاني الجامع: نَجران: (اسم).

النَّحْرانُ: خَشَبَةٌ مُدَوّرَةٌ يدور عليها الباب نَحْرانُ: فاعل من نَحرَ.

نَجرَ: (فعل) نَجرَ نَجَراً فهو نَجْرانُ، وهي نَجْرَى والجمع: نَجَارَى.

نَجُرَ: أَصَابَهُ النَّجَرُ للتسمية نجران:

معنى نجران في قاموس المعاني.

النَّحْرانُ - نَحْرانُ:

<sup>(</sup>١) لمزيد من الإيضاح والتفصيلات حول هذه القوانين انظر كتاب "التشريعات في حنوب غـــرب الجزيرة العربية حتى نحاية دولة حمير" للدكتورة/ نورة بنت على النعيم من ص ٣٤٦-٣٩٦.

النَّحْرانُ: خشبة يدور عليها الباب.

المعجم: المعجم الوسيط نجران: خشبة عليها يدور الباب.

المعجم: الرائد. نجران - نَجْرَانُ:

[ن ج ر]: خَشَبَةٌ مُدَوَّرَةٌ يُوضَعُ فِيهَا مِحْوَرُ البَابِ.

المعجم الوسيط: أَنْجَرَ: نْجَرَ: دخل.. الأَنْجَر - أَنْجَر: الأَنْجَر. الأَنْجَر. الأَنْجَر. الأَنْجَر. والجمع: السّفينة. نَجرَ نَجرَ نَجراً: أَصَابَهُ النّجرُ. فهو نَجْرانُ، وهمي نَجْمري. والجمع: نَجَارَي، النَّجْرُ: نَحتُ الخشب.

المعجم: الرائد:

[ن ج ر]. (مصدر نَجَرَ). "نَجْرُ الْخَشَب": نَحْتُهُ، صَنْعُهُ.

المعجم: الغني:

[ن ج ر]. (فعل: رباعي لازم متعد). أَنْجَــرْتُ، أَنْجِــرُ، أَنْجِــرُ، مصـــدر إِنْجارٌ...

نَحَر - نَحَرَ: [ن ج ر]. (فعل: ثلاثي متعد). نَجَرْتُ، أَنْجُرُ، أَنْجُرْ، مصدر نَجَرْ الْخَرْبُ الْخَرْبُ الْخَرَا الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّل

• نَحَر الخشبَ: سوَّاه، وصنَعه "نِحَر باباً". نحَتَه.

المعجم: اللغة العربية المعاصر:

نَجُّرَ ينحِّر، تَنْحيراً، فهو مُنحِّر، والمفعول مُنحَّر:

بحر الخشب صنعه أو أصلحه.

نجر:

ن ج ر: نَحَرَ الخشبة نحتها وبابه نصر وصانعُهُ نَجَّارٌ ونَحْرَانُ بلد باليمن.

المعجم: مختار الصحاح: نجر الخشب: سوَّاه، وصنَعه "نجُر باباً".

المعجم: عربسي عامة. نجّر الخشب: صنعه أو أصلحه.

نحر (لسان العرب).

النَّحْر والنِّجارُ والنُّجارُ: الأَصْلُ والحَسَبُ.

والنَّحْرُ: القَطْع، ومنه نَحْرُ النَّحَّارِ، وقد نَحَرَ العُودَ نَحراً. التهذيب: الليـــث النَّحْرُ عمل النَّجَّار ونحْتُه، والنحْرُ نَحْتُ الخَشبة، نَحَرَها يَنْجُرها نَحْــراً: نَحَتــها.

ونُجارةُ العُود: مَا انْتُحِتَ مَنه عند النَّحْرِ. والنجَّــارُ صــــاحبُ النَّحْـــر وحِرْفَتُـــه النَّجارةُ.

والنَّحْرانُ الخَشَبة التي تَدُور فيها رِحْل الباب؛ وأنشد: صَبَبْتُ الماءَ في النَّحْرانِ صَبَّا، تَرَكْتُ البابَ ليس له صَريرُ ابن الأعرابي: يقال لأنف الباب الرِّتاجُ، ولِدَرَوَنْدِه النَّحْرانُ، ولِمِثْرَسه القُنَّاحُ والنِّحافُ؛ وقال ابن دريد: هو الخشبة الستي يَدُور فيها.

والمنتحارُ: لُعْبة للصبيان يَلْعَبُون بها؛ قال: والوَرْدُ يَسْعى بِعُصْم في رحسالِهِمُ، كأنه لاعِبٌ يَسْعى بِمِنْحارِ والنَّحَيرُ: حِصْن باليَمن؛ قال الأعشى: وأَبْتَعِثُ العِسيسَ المَراسِيلَ تَفْتَلَي مسافة ما بين النَّحَيرِ وصَرْحَدَا وبنو النَّجَّار: قبيلة من العرب؛ وبنو النَّجَّار: الأنصار (قوله «وبنو النجار الأنصار» عبارة القاموس: وبنو النجار قبيلة من الأنصار)؛ قال حسان: نَشَدْتُ بَنِي النَّجَّارِ أَفعالَ والِدي، إِذَا العارُ لم يُوجَدْ له من يُوارعُه أَي يُناطِقُه، ويروى: يُوازعُه.

وَالنَّحِيرَةُ: نَبْت عَجْرٌ قَصِيرٌ لا يَطولُ. الجوهري: نَحْرُ أَرض مكة والمدينة، ونَحْرَان: بلد وهو من اليمن؛ قال الأخطل: مِثْل القَنافِذِ هَــــدّاجُونَ قـــد بَلَغَــتْ نَحْرَانَ، أَو بَلَغَتْ سَوآتِهِم هَجَرُ (في ديوان الأخطل: على العِيـــاراتِ هــــذّاجون). قال: والقافية مرفوعة وإنما السوأة هي البالِغةُ إلا أَنه قَلَبَها.

وفي الحديث: أنه كُفِّن في ثلاثة أثواب نَجْرَانِيَّة؛ هي منسوبة إلى نَجْرانَ، وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن.

وفي الحديث: قَدِمَ عليه نَصارى نَحْرَانَ.

نجر (الصّحاح في اللغة).

نَجَرَ الخشبة يَنْجُرُها نَجْراً: نحتَها.

وصانعه نَجَّارٌ.

والنَحْرُ الأصل والحسبُ، واللونُ أيضاً: وكذلك النجارُ.

وأنشد أبو عبيدة:

تَرَكْتُ البابَ لسيس لــه صَــريرُ صَبَبْتُ المــاءَ في النَجــرانِ حتَّــى النَّحْرُ (القاموس المحيط).

النَّحْرُ: الأصْلُ، كالنِّحارِ والنُّحارِ. وصاحِبُهُ: النَّحَّارِ، وحِرْفَتُــهُ: النِّحــارَةُ، بالكسر.. وبنُو النَّحَارِ: قبيلةٌ من الأَنْصار...

نجر (مختار الصحاح).

ن ج ر: نَجَرَ الخشبة نحتها وبابه نصر وصانِعُهُ نَجَّارٌ ونَجْرَانُ بلد باليمن.

قال ياقوت الحموي:

بالفتح ثم السكون، وآخره نون، والنجران في كلامهم: حشبة يدور عليها رتاج الباب، وأنشدوا:

وصيت الباب في النجران حيى تركت الباب ليس له صرير

جميع القواميس تبيّن ارتباط اسم نجران بتلك المسميات وارتباطها باسم النجار وهذا يقودنا إلى التعريفات السابقة والتي تمّت تسميتها من قبل العديد من المؤرخين، ترتبط بالاسم النسبي ولكن علينا العودة إلى المسمى المرتبط بدلالات الاسم اللغوية.

## من هم آل نجار:

ونسزل سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر، حبل بارق، وتسبرق، فسمي بارقاً. ونسزل معه ابن أحيه مالك بن عمرو بن عدي بسن حارثه ابسن عمر بن نجران، وهم من بني الحارث بن كعب بن أبسي حارثة بن عمسرو بسن عامر. وقد كانت بنو الحارث بن كعب قبل ذلك، عند حروجهم من الجنتين، قد سكنوا نجران، فدخلوا في مدجج، وانتسبوا إليهم، فهم يعرفون بني الحسارث بسن كعب بن عمرو بن علة بن مدجج، وهم ساكنو نجران(۱).

مغالة: بطن من الأنصار، من الأزد، من القحطانية، وهم: بنو عدي ابن مالك بن النجار (٢).

<sup>(</sup>١) الأنساب، المؤلف: الصحاري، مصدر الكتاب: موقع الوراق.

<sup>(</sup>٢) الأنساب للسمعاني ق ٥٣٨-١. تحفة ذوي الإرب لابن خطيب الدهشة، ص ١١٣. تساج العروس للزبيدي، ج ٨، ص ١١٧.

حديلة: قبيلة من الخزرج، من الأزد، من القحطانية، وهم: بنو معاوية ابسن عمرو بن مالك بن النحار بن تعلبة بن عمرو بن الخزرج، وأمهم حديلة وبحسا يعرفون<sup>(۱)</sup>.

الحسحاس بن مالك: بطن من بني النجار، من الخزرج، من القحطانية، وهم: بنو الحسحاس بن مالك بن عدي بن النجار (٢) دينار: بطن من بني النجار، من الخزرج، من الأزد، من القحطانية (٣).

عدي بن مالك: بطن من بني النجار، من الخزرج، من الأزد، من القحطانية (٤).

عدي بن النجار: بطن من بني النجار، من الخزرج، وهم: بنو عـــدي بـــن مالك بن النجار (٥٠).

عمرو بن مالك: بطن من بني النجار، من الخزرج، من القحطانية، وهم: بنو عمرو بن مالك بن النجار<sup>(٦)</sup>.

غنم بن مالك: بطن من الخزرج، من الأزد، من القحطانية، وهو غـنم بـن مالك بن النجار بن تعلبة بن عمرو بن الخزرج $^{(v)}$ .

مازن بن النجار: بطن من الخزرج، من الأزد، من القحطانية، وهم، بنسو مازن ابن النجار بن تعلية بن عمرو بن حزرج (٨). مالك بن النجار: بطن من بسني النجار، من الخزرج، من القحطانية (٩).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ٢، ص ٧٤. معجم البلدان لياقوت، ج ٢، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) أماية الإرب للقلقشندي، مخطوط ق ٢٤-١.

<sup>(</sup>٣) نماية الإرب للقلقشندي، مخطوط ق ١١١-١. الاشتقاق لابن دريد، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) نماية الإرب للقلقشندي، مخطوط ق ١٤١٧.

<sup>(</sup>٥) لحاية الإرب للقلقشندي، مخطوط ق ١٤٦-٢، ١٤٧-١. جمهرة أنساب العرب لابن حسزم ص ٣٣٠-٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) نماية الإرب للقلقشندي، مخطوط ق ١٥١-١.

<sup>(</sup>٧) العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ٢، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٨) العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ٢، ص ٧٤. أهاية الإرب للقلقشندي، مخطوط ق ١٦٦-٢. الأنساب للمقدسي، ص ١٦٤. المشتبه للذهبسي، ص ٤٥٦. تاج العروس للزبيدي، ج ٩، ص ٣٤٥. ص ٣٤٥. شرح المواهب اللدنية للزرقاني، ج ١، ص ٥٢٠.

<sup>(</sup>٩) أهاية الإرب للقلقشندي، مخطوط ق ١٦٧-٢.

مبذول بن مالك: بطن من الخزرج، من الأزد، من القحطانية، وهـــم: بنــو مبذول بن مالك بن النحار (١٠).

معاوية بن عمرو: بطن من بني النجار، من الخنزرج، من الأزد، من القحطانية، وهم: بنو معاوية بن عمرو ابن مالك بن النجار، واسمه تيم الله بن تعلبة ابن عمرو بن الخزرج(٢).

بن عدي: بطن من بني النجار، من الخزرج، من الأزد، من القحطانية، وهم: بنو ملحان بن عدي بن النجار بن تعلبة بن عمرو بن خزرج<sup>(٣)</sup>.

مندول: فخذ من الخزرج، من الأزد، من القحطانية، وهم: بنـــو منـــدول، واسمه عامر بن مالك بن النجار بن ثعلبة ابن عمرو بن خزرج<sup>(؛)</sup>.

النحار بن ثعلبة: بطن من الخزرج، من الأزد، من القحطانية وهم: بنو النحار واسمه تيم الله بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن عمرو مزيقياء. منهم أخوال الرسول عليه. ومن اطمهم بالمدينة: عريان (٥٠).

ويعتبر بعضهم من شيوخ بني النجار وذلك لأنهم تنازلوا بالشيخة لرسول الله يَنْ وذلك عندما حدث بينهم خلاف بالحكم ونصّب الرسول على نفسه نقيباً عليهم: وأيضاً فإن المسجد النبوي بناه الرسول على أرض جدهم مالك بن النجار وهذا عندما قال الرسول على لأنصار (اتركوها فإنها مأمورة).

وأيضاً بعض هذه العوائل تنتسب إلى الإمام الشهير أحمد بن عبد العزيز بــن محمد بن صالح بن نصر بن عبد الباقي بن حمزة بن أنس بـــن مالـــك والملقـــب

<sup>(</sup>١) الاشتقاق لابن دريد، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>۲) نماية الإرب للقلقشندي، مخطوط ق ۱۰۰-۲. تاج العروس للزبيدي، ج ۷، ص ۲۷٦. لسان العرب لابن منظور، ج ۱۳، ص ۱۵۰. تحفة ذوي الإرب لابن خطيب الدهشة، ص ۳۳. المشتبه للذهبي، ص ۹۲. العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ۲، ص ۷٤.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ٢، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ٢، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) نحاية الإرب للقلقشندي، مخطوط ق ٣٥-٢. تاج العروس للزبيدي، ج ٣، ص ٥٥٠. لسان العرب لابن منظور، ج ٧، ص ٤٧. العقد الفريد لابن عبيد ربه، ج ٢، ص ٧٧. معجم البلدان لياقوت، ج ١، ص ١٠٠، ج ٣، ص ٢٥٩. نحاية الإرب للنويري، ج ٢، ص ٣١٦.

(بالبهلول) فحدهم البهلول حيث إنه معروف بإمام المواريث والاجتهاد ويوجـــد بئر بالمدينة المنورة اسمه البهلول.

قال رسول الله ﷺ: "خير دور الأنصار بنو النجار. ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الحزرج. ثم بنو ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير".

والأوس والخزرج من قبائل الأزد هاجرت إبان انهيار سد مـــأرب ويرجـــع نسبهم إلى كهلان واستوطنت يثرب وقد اشتهرتا هاتين القبيلتين بالأنصار لأنهـــم من نصروا نبـــي الله، محمد وقد آخا الرسول بينهم وبين المهاجرين وهــــم اليـــوم يلقبون بالأنصار. كلمة «أوس» تعنى «ذئب».

ومهما تكن الحقيقة فإن نجران قد وحدت ولا تـزال، وموقعها الجغـرافي كواجهة على طرق الصحراء القاحلة يبقى أهم من مجرد استكشاف أصل اسمها وثروة حاضرها، واستمرار وجودها المتعاقب يشدنا قسراً إلى ماضيها والتمحيص في دقائق ذلك الماضي والتمعن فيها بشكل كبير. إنه استكشاف ممكن ومستحيل في آن واحد ولكن المتبقى فيه أمر تصعب مقاومته.

## تسمية نجران

ذلك الاسم يقال إنه يعني (خشبة التي يدور عليها رتاج الباب) ولربما يدل المعنى على أنها المكان الأول الذي قصده السكان في هذه المنطقة وكلمة نجران تعني (العطشان)... وفي رواية أخرى أن الاسم كان (نسبة إلى نجران بن زيدان بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان) لأنه أول من نرلها وعمرها. وهذا هر الاشتقاق النسبي للاسم.

وتناقلت المصادر لنجران عدة مسميات ترتبط بالاسم الأساسي نجران ولعلي أورد بعض من هذه المسميات والتي نأمل بأن توثق كأسماء لنجران منها:

- - ٢- نجران القديسة.
  - ٣- مدينة الشهداء.

- ٤- نجران الباسلة.
- o- مدينة العرب المقدسة (١).

كل ما سبق أكدت عليه المراجع المسيحية في رواية استشهاد القديس الحارث بن كعب وكذلك الدكتور عرفان شهيد وفي الشهداء الحميريون.

٦- الربة.. فاضل الربيعي في كتابه المسيحي العربي يتكلم عنها ويؤكد
 على وجودها في التوراة وقصة استيلاء داود عليها.

الربة في معجم المعاني الجامع ربّة: (اسم)

والجمع: رباب الرَّبَّة: مؤنَّث الرَّبّ.

- ٧- مدينة المؤمنين: القرآن الكريم وصفهم بالمؤمنين في قوله من سورة البروج، الآية ٧-٨ ﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ \* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ».
- ٨- المحفوظة "نسبة إلى حديث الرسول ﷺ المرفوع عن المدن المحفوظة مكة والمدينة وإيليا ونجران، ونجد من أسماء المدينة المنورة المحفوظة، وهذا موثّق في أكثر من مرجع.
  - ۹- نجرانا ونجراني<sup>(۲)</sup>: ذكرها سترابون.
  - · ١ رجمن<sup>(٣)</sup>: (يقال إنما مدينة من مدن نجران).
- ١١- رعمه (٤): ورعمه قد تكون هي رجمن حيث رعمه الابن الرابع لكوش نفسه، وقد يكون هناك ارتباط بين هذا الاسم وجبل رعوم.

۱۲-**نكرا<sup>(٥)</sup>:** سماها بطليموس.

١٣- الرّعاش (٢٠):

<sup>.</sup>shahid. Byzantium. p. 42 (1)

<sup>(</sup>٢) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الثاني، ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الثاني، ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الثاني، ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٥) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الثاني، ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٦) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (٦٦٠/٢) للبكري.

(بضم أوله، وبالشين المعجمة: موضع من أرض نجران، وللَّا كتب عمر خَالِفُتُنْ إلى أهل نحران قبل إجلائه لهم، كتب:

من عمر أمير المؤمنين، إلى أهل رعاش كلُّهم.

فإنّى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلاّ هو.

أمّا بعد، فإنّكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم؛ وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضرّه ارتداده، ومن أبى إلا النّصرانية، فإن ذمّتي منه برية، مجرّن و جدناه عشراً تبقى من شهر الصوم بنجران .

١٤ - الحصن: أصبحت من أمنع المدن القديمة حيث أحيطت بسور منيع للدفاع عنها، فعرفت لمناعتها بالحصن (١).

٥١ - متروبولوس: أي الأرض السعيدة - حسب تسمية بطليموس.

17 - مدينة الحميريين المؤمنين: حيث كانت المصادر السريانية تفرّق بينهم وبين بقية الحميرين باسم الحميريين المؤمنين (٢).

١٧- وادي الخسف ووادي العلام: انظر ابن المحاور، تاريخ المستبصر.

10- وادي سوحان: يسمى إقليم نجران وادي سوحان. قال ابن الجاور: دل على أن هذه الأقاليم بناه العجم لن دار بحمن بن اسفنديار في أعمال المدائن قصبة تسمى دار ريحان ولا شك أنه هو الذي بني هذا الوادي ويسمى على الاسم المقدم ذكره في أعمال المدائن سوحان. وفيه أنشد رميم بن جابر:

شبهتها قوس شريان بحزعة شبهتها مهرة عنذراً محملة شبهتها حونة مال النسيم كا

عما يلذ بجا الرامي فيحيها عند الملوك ليوم السروع ساريها الطل من فوقها والنهر يسقيها(٢)

<sup>(</sup>۱) المغازي، للواقدي، محمد بن عمر بن راقد، تحقيق: مارسدن حونس، عالم الكتب - بسيروت، طح، ١٤٠٤، ٨٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير، د. نورة بنت على النعسيم، مكتبة الملك فهد الوطنية، ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ المستبصر، لابن المجاور، موقع الوراق، ص ٨.

مما سبق وحدت أن هناك مشكلة قديمة ومستمرة لدى عدد من المؤرخين وتوارثوها في تفسير بعض الكلمات وبطريقة ليس لها علاقة بالمدلول اللغوي الأصلي للكلمة ولا بالظلال والمحمولات الرمزية والدينية للاسم وبالتالي إجماع المصادر التاريخية التي تحدثت عن نجران وتناولت تاريخها القديم بالدراسة والتحقيق، أن نجران كانت مركزاً دينياً مشهوراً وهاماً في حزيرة العرب، وألها كانت منطقة حذب للأديان والثقافات القديمة، فإسلام أفعى نجران بدين سيدنا سليمان الميالي والذي سأتحدث عنه بإسهاب في الفصل الأخير لدليل على الإيمان في نجران قبل المسيحية. (من الغريب أن نجران لم تبرز على مسرح التاريخ كدولة مستقلة أو عاصمة استعمارية، غير ألها قد تكون، كما هو حال مكة، مركزاً عاماً للحج والاحتفالات الدينية لكل الأمم المجاورة (١٠).

وتؤكد المصادر على أن هذا العامل كان سبباً من أسباب ازدهار نجران اقتصادياً وحضارياً، كما كان في الوقت نفسه سبباً لتعرّض أهلها للقتل والتعذيب والتنكيل. وقصة "أصحاب الأحدود" التي وتّقها "القرآن الكريم" في الآيات (٤- والتنكيل. وقصة البروج، وكذلك اهتمام الرحالة والمستشرقين بنجران يطرح تساؤلاً هاماً؟ لماذا نجران؟ هل السبب الديني لهذه المدينة وورود أكثر من سورة من سور القرآن الكريم (سورة البروج وسورة آل عمران - المباهلة مسع النصارى -) والأحاديث من الرسول صلى الله علية وسلم ومن الصحابة رضوان الله عليهم وكنلك وجود عدد من الكتاب والمثقفين العرب مثل فاضل الربيعي وكمسال الصليبي، عرفان شهيد... إلخ تُعدّ دليلاً - لا لبس فيه - على شهرة نجران الدينية، وهذا يقودي إلى ربط الاسم لنحران بالاسم الديني.

وبعد كل ذلك أخلص إلى أن الاسم لنجران مشتق من الجذر – نجــر – وبالتالي إلى اسم النجار (وهو اسم ديني).

<sup>(</sup>١) كتاب مرتفعات الجزيرة العربية: الباب الثالث: بلاديام - الفصل الرابع عشر: الأحدود، ص ١١٥.

# الفهل الثاني

- قصةالأخدود
- النقش في آبار حمى
- الاستيطان البشري في نجران
  - القلعت
  - الأهمية الاقتصادية
    - ذو نواس
    - موقف بيزنطة
- كيف حدث الاحتلال الحبشي لليمن وأثره على نجران

#### قصه الأخدود

ينبغي أن لا ننسى دور نجران.. إذ كانت ركناً مهماً في التاريخ البعيد. ففي الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت هناك كعبتان هما كعبة مكة وكعبة نجران. والشواهد الحالية كالآثار لا حصر لها في نجران، كالأحدود و(كاتدرائية الأسود العنسي) أي كعبة نجران، وبقايا سد (قوم عاد) وغيرها، الوثنية كانت الدين السائد عند العرب العدنانيين قبل الإسلام، وكانت الديانتين المسيحية واليهودية متواجدتين في بلاد العرب حنوباً وشمالاً.

وتعتبر مدينة نجران القديمة (الأحدود) التي تقع في الجهة الجنوبية من وادي نجران من أهم الظواهر الحضارية في جنوب الجزيرة العربية ومن أهم المواقع الحضارية وأكبرها في المملكة العربية السعودية وقد أطلق عليها اسم الأحدود نسبة للتسمية التي وردت في القرآن الكريم (انظر ملحق الصور والأشكال رقم ٨، ٩، ١٠، ١١) المتعلقة بحادثة الأحدود التي ارتكبها الملك الحميري ذو نواس (يوسف أثأر/يثأر) ضد نصارى نجران في ٢٥ نوفمبر ٢٥٥م، وهذا اليوم تحيي ذكراه الكنيسة الكنتدرائية في روما كل عام والأحدود: الحفرة تحفرها في الأرض مستطيلة، والخدة بالضم: الحفرة: قال الفرزدق: وبمذا تدفع كرب كل مثوب - وترى لها حدوداً بكل مجال. والخد جعلك أحدوداً في الأرض مستطيلاً فيقال: حد خداً والجمع أحاديد، والأحدود، شق في الأرض مستطيل، وجمعه أحاديد (١٠).

وذكر بعض المفسرين: إنَّ طول ذلك الخندق كان أربعين ذراعاً وعرضه اثني عشر ذراعاً، (وكل ذراع يقرب من نصف متر، وأحيانا يقصد به ما يقرب من متر كامل).

<sup>(</sup>۱) أبي عبيد الله البكري، معجم ما استعجم في أسماء البلاد والمواضع، الجيزء الأول، ١٣٦٤هـــ/١٩٤٥م، ص ١٢١.

وقيل: إنمَّا كانت سبعة أخاديد، وكل منها بالحجم الذي ذكرناه.

وسنورد كل النصوص التي تؤكد صحة وقوع تلك الحادثة ووصف للمكان الذي حدثت فيه وما صاحبه من أحداث ودور القوى العظمى في ذلك الوقــت ودور كل منها.

### ١ - القرآن الكريم

بِسْمِ اللّهِ الرِّحْمَنِ الرِّحِيمِ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ \* وَالْيَسَوْمِ الْمَوْعُسُودِ \* وَشَاهِلَهِ وَمَشْهُودٍ \* قُتِلَ أَصْحَابُ الأَخْدُودِ \* النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا وَشَاهِلَهِ وَمَشْهُودٍ \* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُسُوا قُعُودٌ \* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُسُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَسِيْءٍ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَسِيْءٍ شَهِيدٌ \* ... (١).

وقال أسباط عن السدي في قوله (قتل أصحاب الأخدود) قال: كانت الأخدود ثلاثة: خد بالعراق وخد بالشام وخد باليمن، رواه ابن أبسى حاتم.

وعن مقاتل قال كانت الأخدود ثلاثة، واحدة بنجران بساليمن، والأخسرى بالشام، والأخرى بفارس، أما التي بالشام فهو أنطنانوس الرومي، وأما التي بفارس فهو بختنصر، وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس، فأما الستي بفسارس والشام فلم ينسزل الله فيهم قرآناً وأنسزل في التي كانت بنجران.

وقال ابن أبي حاتم حدّثنا أبي، حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدّثنا عبد الله بن أبي حعفر عن أبيه عن الربيع هو ابن أنس في قوله: (قتل أصحاب الأحدود) قال سمعنا ألهم كانوا قوماً في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابا، ﴿... كُلُّ حِوْبُ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٢)(٢)، اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله ﴿... مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤثّوا الزَّكَاةَ...) وكان هذا أمرهم حتى سميع

<sup>(</sup>١) سورة البروج.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البيّنة، الآية: ٥.

جمم حبار من الجبارين وحدّث حديثهم، فأرسل إليهم وأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوا وألهم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم فأبوا عليه فحد أحدوداً من ار وقال لهم الجبار ووقفهم عليها اختاروا هذه أو الذي نحن فيه، فقالوا هذه أحب إلينا وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية فقالوا لهم: لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرّها وحرجت النار من مكالها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بحا ففي ذلك أنزل الله عز وجل (قُتِلَ أَصْحَابُ الأَحْدُودِ \* النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ \* وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْء شَهِيدٌ (١٠).

حيث حاء قول المفسّرين في قول الله تعسّالى: ﴿وَشَـاهِدٍ وَمَشْـهُودٍ﴾، أن {وشاهد} هو يوم عرفة، و{مشهود} هو يوم الجمعة. وكلاهما يمــثلان الكثــرة المحققة لفاعليتها بعبوديتها وتواضعها.

#### ٢ - الحديث الشريف

عن صهيب خَطِينُعنُكُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

«كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر، فبعث إليه غلاماً يعلمه. فكان في طريقه، إذا سلك، راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه.. فشكا ذلك إلى الراهب. فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني الملي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة. قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم: الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها. ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني! أنت اليوم أفضل

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير حدثت عن عمار عن عبد الله بن أبسى جعفر به نحوه.

منى قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدلُّ عليٌّ. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر الدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتاه هدايا كثيرة. فقال: ما ها هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفى أحداً. إنما يشفى الله (تعالى) فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كـــان يجلس فقال لــه الملك: من ردّ عليك بصرك؟ قال: ربـــى. قــال: أولــك رب غيري؟ قال: ربسي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الغلام. فجيء بالغلام فقال لـــه الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبـــرص وتفعل ما تفعل؟ قال: إني لا أشفى أحداً. إنما يشفى الله (تعالى) فأخذه فلم يـزل يعذبه حتى دلّ على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبي فــدعا بالمنشار فوضع في مفرق رأسه فشقّه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيــــل لــه: ارجع عن دينك فأبي فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقّه حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل لسه: ارجع عن دينك فأبي فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى حبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته. فإن رجع عـــن فرحف بمم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال لـــه الملــك: مــا فعـــل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله (تعالى) فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا بـــه فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشى إلى الملك فقال لــه الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله (تعالى). فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به! فقال: ما هو؟ قال: تجمع النــاس في صــعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القــوس وقل: بسم الله رب الغلام. ثم ارمني. فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع. ثم أخذ سهماً من كنانته. ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام ثلاثاً فأتى الملك فقيل لـــه: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد، والله! وقع بك حذرك. قد آمن الناس فأمر بالأخاديد في أفواه السكك فَخُدَّت وأضرم (فيها) النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له: اقتحم.. ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها فقال لها الغلام: يا أمه! اصبري فإنك على الحق» (رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي)(١).

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أُبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلِيْنِظُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْقُسرَى الْبَيْلَمَانِيِّ، وَلَمْ مِنْ لَيْلَةٍ إِلا وَيَنْسَزِلُ بِنَجْسِرَانَ الْمَحْفُوظَةُ: مَكَّةً، وَالْمَدِينَةُ، وإيلِيَاءُ، وَنَحْرَانُ، وَمَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلا وَيَنْسَزِلُ بِنَجْسِرَانَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُسَلِّمُونَ عَلَى أَهْلِ الأَحْدُودِ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ إِلَيْهَا أَبَداً"(؟).

### ٣- كيف روت الكنيسة الحادثة

لعل من أهم الوثائق المسيحية التي تتصل بتعذيب نصارى نجران، إنما هي رسالة "مار شمعون"، أسقف بيت رشام، إلى رئيس أساقفة "دير حبلة"، وفيها يتحدث "مار شمعون" كيف عرف بنبأ تعذيب نصارى نجران من رسالة من ملك حمير إلى ملك الحيرة، يطلب منه فيها أن يفعل بنصارى مملكته، ما فعله هو بنصارى نجران، وأن شمعون قد تأكد بنفسه من الحادث عن طريق رسوله الذي أرسله إلى نجران ليتحرى الحقائق، ومن ثم فقد وجه نداء إلى كل الأساقفة الرومان، وإلى بطريق الإسكندرية وإلى أحبار طبرية، طالباً منهم بذل الجهود

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في (الزهد والرقائق) (۱۳۰) واللفظ لسه وهو عند أحمد أيضاً (۲/۱۷)، والترمذي في التفسير رقم [۳۶۰] والنسائي في التفسير أيضاً كما في تحفة الأشراف (۶/۱۹۹). (رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان عن حماد بن سلمة ومن طريق حماد بن زيد كلاهما عن ثابت بسه واختصروا أوله وقد حوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه السورة عين محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قالا أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبسي ليلي عن صهيب عن رسول الله نهاي.

<sup>(</sup>۲) رقم الحديث: ١٥٥٦ (موسوعة الحديث)، انظر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال الحديث ١٥٥٦. وورد في عمدة الأخبار في مدينة المختار للمحقق العلامة أحمد بنن عبد الحميد العباسي الصفحة ٥٨ كما ورد في آثار البلاد وأخبار العباد، بالإضافة إلى معجم البلدان.

لإيقاف هذه المذابح البشرية، ورغم ما تفيض به الرسالة من عواطف شخصية، ومن مبالغات متعمدة لإثارة الحمية الدينية عند رجال الدين المسيحي، ورغم أن ما جاء بما على لسان ملك حمير، إنما هو من كلام مار شمعون، وليس من كلام الملك الحميري، فإن الرسالة بصفة عامة صحيحة، ومن ثم فهي وثيقة تاريخية يمكن أن ينظر إليها باهتمام اعتمدت المصادر النصرانية على السماع والمشافهة من خلال موارد ووثائق مسحلة دوّنت بعد المحرقة وهي لا تخلو من التهويل والعاطفة الشديدة. ودوّن هذه عدد من مؤرخين مثل: الرحالة (قرما) والمؤرخ (ملالا) ونقل عنه عدد من المؤرخين مثل (بروكوييوس) المتوفى سنة ٢٠٥م. ثم المؤرخ (ملالا) ونقل عنه عدد من المؤرخين مثل (تيوفانس) (ونيقيفوس كالسيق)(١).

### ٤ - الرواية اليونانية

تذهب إلى أن "ذا نواس" "Dunaas" ملك حمير، قد عذّب نصارى بحران، في العام الخامس من عهد "حستين الأول" "٥٢٧-٥١٨ ومن ثم فقد قام بحاشي الحبشة بغزو حمير، وفر "Dunass" إلى الجبال، حتى إذا ما واتته الفرصة انقض على الجيش الحبشي، فأباده واحتل نجران، مما اضطر الأحباش إلى القيام بحملة ثانية انتصرت على الملك الحميري، وعيّنت مكانه "Abrames".

على أن هناك رواية أخرى - يونانية كذلك - تذهب إلى أن الذي قضى على ذي نواس، إنما هو قيل من اليمن يدعى "إيدوج"، وذلك بسبب اضطهاد التجار المسيحيين الروم، رداً على اضطهاد الروم لليهود، مما أدى في نهاية الأمر إلى أن يمتنع جميع التجار المسيحيين من دخول اليمن، فأصيبت الأسواق التجاريسة اليمنية بالكساد، وساءت الأحوال الاقتصادية في البلاد.

وقد نشرها السمعاني في مؤلفه (المكتبة الشرقية) وكذلك في (تاريخ زكريا) المتوفى سنه ٦٨ هم، كذلك كتاب ينسب إلى يعقوب السروجي بالســريانية عـــن

<sup>(</sup>۱) عبد المجيد عابدين: المرجع السابق، ص ٥٥-٥٦، جواد علي ٤٦٤/٣، النصرانية ٢١/١، بجلــة المجمع العلمي، المجلد ٢٣، عام ١٩٤٨، ص ١٨. "دمشق"، كتـــاب: الهولوكوســـت الأول في التاريخ (محرقة نجران)، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠٩. وكذا Zdmg, 35, 1881, p. 2-4.

نصارى نجران، وقصيدة في رثاء الشهداء لبولس أسقف الرهام، ونشيد كنسيي سرياني ليوحنا بسالطس رئيس دير قتسرين المتوفي سنة ٢٠٠٠م(١١).

#### ٥- الرواية الحبشية:

كان الأحباش طرفاً رئيساً في الأحداث، حيث لم يكن هناك حديد في الأدلة المقدمة، فمثلاً هناك كتابة تم العثور عليها من قبل (يوسف سابيتو) أشير فيها إلى القديس الحارث بن كعب وبقية الشهداء، ومخطوطات في المتحف البريطاني أشارت إلى تسمية ذي نواس ب (فنحاس).

حيث اتفقت المصادر الحبشية واليونانية على أن ذا نواس هو من أحرق نصارى نجران بعد أن حاصرهم لمدة سبعة أشهر لم يستطع التغلب عليهم إلا بالخديعة والغدر.

وعثر أيضاً على كتابة حبشية في اليمن عام ١٩٤٧م من قبل أحمد فخري تبسيّن دخول الأحباش لليمن عام ٥٢٥م. وتحدث عدد من المصادر مؤخراً عن الحادثة مثل:

## أ- دائرة المعارف الإسلامية ٢٣٩/٢:

حيث صدرت بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والعربية وكتب (فنسك) مادة أصحاب الأحدود.

ب- المنجد في الأعلام: عن المطبعة الكاثوليكية في لبنان وطبعته دار المشرق وأعده فردينان اليسوعي، حيث جاء في مادة ذي نواس وذلك في الطبعة الثانية عشر عام ١٩٨٢م، ص ٢٩٩٠.

#### ٦- كتب التفسير

كانوا بنجران في الفترة بين النبي عيسى وسيدنا محمد ﷺ. وقد اختلفت الرواة في حديثهم (تفسير القرطبي).

وكان الراهب نصراني يقرأ الإنجيل (تفسير القرطبسي).

<sup>(</sup>١) جواد على ٤٦٣/٣، الهولوكوست الأول في التاريخ (عرقة نجران)، د. شوقي أبــو خليـــل، مصدر سابق، وكذا Graetz, op. cit., p. 8.

وقال الضحاك: أصحاب الأحدود هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول الله على بأربعين سنة (بل الأصح قبل ولادة الرسول بخمسين سنة تقريباً)، أخذهم يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري، وكانوا نيفاً وثمانين رجلاً، وحفر لهم أخدوداً وأحرقهم فيه (تفسير القرطبي).

وقال الكلبي: هم نصارى نجران، أخذوا بما قوماً مؤمنين، فخدّوا لهم سبعة أخاديد، طول كل أخدود أربعون ذراعاً، وعرضه اثنا عشر ذراعاً (تفسير القرطبي).

وقال مقاتل: أصحاب الأحدود ثلاثة؛ واحد بنجران، والآخر بالشام، والآخر بفارس فبختنصر، والآخر بفارس فبختنصر، وأما الذي بفارس فبختنصر، والذي بأرض العرب يوسف بن ذي نواس. فلم ينرز الله في الذي بفارس والذي أناً، وأنزل قرآناً في الذي كان بنجران (تفسير القرطبي).

وبلغوا سبعة ونمانين بين رجل وامرأة، بعد ما رُفع عيسى، فخد لهم يوسف بن ذي نواس بن تبع الحميري أخدوداً، وأوقد فيه النار؛ وعرضهم على الكفر، فمن أبي أن يكفر قذفه في النار، وقال: من رجع عن دين عيسى لم يقذف (تفسير القرطبي).

المُلكَ ذا نُواس وكان يهودياً وكان أهل نجران مشركين يعبدون نخلة طويلـــة (تفسير ابن عاشور).

فقتل الملك الغلام وقتل الراهب وأمر بأحاديد وجُمع فيها حَطب وأشعلت، وعُرض أهل نجران عليها فمن رجع عن التوحيد تركه ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار (تفسير ابن عاشور).

والمقصود التعجيب من ظلم أهل الأحدود ألهم يأتون بمثل هذه الفظاعة لا لجرم من شأنه أن يُنقَم من فاعله فإن كان الذين حددوا الأحدود يهوداً كما كان غالب أهل اليمن يومئذ فالكلام من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، أي ما نقموا منهم شيئاً ينقم بل لألهم آمنوا بالله وحده كما آمن به الذين عذبوهم. ومحل التعجيب أن الملك ذا نواس وأهل اليمن كانوا متهودين فهم يؤمنون بالله وحده ولا يشركون به فكيف يعذبون قوماً آمنوا بالله وحده مثلهم (تفسير ابن عاشور).

وإن كان الذين خددوا الأحدود مشركين (فإن عرب اليمن بقي فيهم مسن يعبد الشمس) فليس الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنّ شان تأكيد الشيء بما يشبه ضده أن يكون ما يشبه ضد المقصود هو في الواقع من نوع المقصود فلذلك يؤكد به المقصود وما هنا ليس كذلك لأن الملك وجنده نقموا منهم الإيمان بالله حقيقة إن كان الملك مشركاً (تفسير ابن عاشور) (\*).

## النقش في آبار حمى (انظر ملحق الصور، شكل رقم ١)

"تمكن أحد رحال المدينة المحترقة من الفرار من هذه المحرقة التي وقعت مند خو ١٥٠٠ عام، ولجأ إلى منطقة بير حمى الأثرية، وحلس لينقش على الصحور هذا النص الذي يسحل فيه انتصار ملك حمير يوسف أسأر يثأر ذو نواس على الأحباش سنة ١٥٠٨م. ويذكر فيليب ليبنز في كتابه «رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية» أن هذا النقش عثر عليه فيلبي أثناء زيارته الأولى لنحران سنة ١٩٣٦ عند آبار حمى ويصفه ليبنز بقوله: «أما نقش حمى فهو منحوت على الصخور الرسوبية التي تتكون من اثني عشرة طبقة متراكمة فوق بعضها، يصل طول بعضها إلى ستة أمتار، وهو يتحدث عن قصة عمل قام به الملك ذو نواس ضد الغزاة الحبشيين والمسيحيين، كما يتحدث هذا الرجل الفار من المخرقة بالتفصيل عن القتلى والغنائم من الإبل والبقر والضأن" وهذا غير دقيق لأن النقش بتحدث عن حادثة عام ١٥٥ وليس عن حادثة الأخدود.

هناك ثلاثة نقوش حميرية سطرها أقيال الملك الحميري (يوسف أسأر يشأر) عندما أقدموا على غزو نجران؛ مع ملك الجيش الحبشي بظفار؛ وهذه النقوش الثلاثة مؤرّخة جميعها بعام ٦٣٣ حميري أي حوالي عام ١٨٥م، وتوجد في ثلاثة أماكن مختلفة، أحدهما مجاور لآبار حما، بينما الآخر موجود على حبل صيدح

<sup>\*</sup> يمكن الاطلاع على مزيد من الوصف لمحرقة نجران والتي رويت في جميع المصادر العالمية ابتداء من أهم المصادر وأصدقها القرآن الكريم وكذلك المصادر النصرانية واليونانية والحبشية والستي أتت على ذكر الحادثة في كتاب الهولوكوست الأول في التاريخ (محرقة نجران)، د. شوقي أبو حليل، دار الفكر دمشق، ٢٠٠٩.

بمدخل حما، أما الثالث ففي الجهة الشرقية من حبال الكوكب إلى الشمال الغربى من تُجر.

فالنقش الأول موجود بالقرب من آبار حما، وهو نقش يرجع إلى عهد الملك الحميري يوسف أسار يثار ذو نواس والذي يسجل فيه انتصاره على الأحباش سنة ١٨٥م، فهو يتحدث عن عمل قام به الملك ذو نواس ضد الغزاة من الأحباش والمسيحيين، حيث يقدر عدد الضحايا بــــ ١٢٥٠٠ قتيل، و١١٠٠٠ أسير، وغنيمة ٢٩٠٠٠ رأس من الإبل والبقر والضأن، وينتهي النص بعبارة ".. وبحماية رب السماء والأرض، ثم بقوة المقاتلين الأشداء من كل خسيس ومخادع..".

ونجد النقش الثاني على حبل صيدح عند مدخل حما. وقد تعرّض النص لتلف كبير في كثير من أجزائه نتيجة تعرّضه للعوامل الجوية المختلفة وعوامل التعرية. دوّن النص القيل شرح إل ذو يزأن عندما رابط بقبيلة همدان والأعراب ضد ظفار، وسحّل فيه انتصار الملك الحميري يوسف أسأر يثأر على الأحباش ومن والاهم وقتلهم بظفار، وتدمير وحرق القليس، فقتل منهم أربعة عشر ألفاً، وأسر أحد عشر ألفاً، وغنم مائتين وتسعين ألفاً من الجمال والبقر والماعز، ويختم النص بعبارة ".. بحماية رب السماء والأرض، ثم بقوة المقاتلين الأشداء من كل حسيس..".

أما النقش الثالث فهو في الجهة الشرقية من جبال الكوكب إلى الشمال الغربي من ثجر، فهو للقيل شرح إلى يقبل بن شرح بإلى يكمل من بيني يسزأن وحدنم دوّن فيه ما أنجزوه مع سيدهم الملك يوسف أسأر ضد الأحباش في ظفار، وضد من والاهم وناصرهم، وإحراقهم القليس، وضد نجران مع شعوب همدان وأعراب كندة ومراد ومذحج. وقد قتلوا ثلاثة عشر ألف قتيل، وأخذوا تسعة آلاف وخمسمائة أسير، وغنموا مائتين وثمانين ألف من الإبل والبقر والماعز.

## الاستيطان البشري في موقع الأخدود

الاستيطان في نجران منذ عصور ما قبل التاريخ منها في العصر الحجري والذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

### أ- العصر الحجري القديم الأسفل: وينقسم إلى:

- 1- الحضارة الإلدوانية (ما قبل العصر الأشولي) حيث عثر في شعب دحضه أو ما يسمى بالعجمة "الواقع غرب نجران" على أدوات حجرية تؤرخ لفترة الحضارة الإلدوانية من "١٢٠٠،٠٠٠ سنة ق.م"(١).
- ٢- الحضارة الأشولية: عثر على دلائل هذه الحضارة في صحراء الربع الخالي وآبار حما شمال نجر ان (٢).
- ب- العصر الحجري القديم الأوسط" الموستيري": تتميز أدواته بالدقة وصغر
   حجمها وهي بين "١٠٠٠٠٠ سنة ق.م" ووجدت في آبار حما
   والمرتفعات المطلة على الأودية.
- ج- العصر الحجري الحديث: بين "٢٥٠٠-٥٠٠٠ ق.م" عثر على أدوات صيد مدببة الرؤوس كالرماح مصنوعة من الكوارتز وحجر الصوان في الجلدة وعرق البئر والمندفن وخطمه في الربع الخالي، ورسوم آبار حما التي جاء فيها رسوم للحمل مما يدل على استئناس الجمل في جنوب الجزيرة العربية في تلك الفترة (٢).

حيث كان للجمل دور حيوي في عصر ما يسمى بعصر التجارة البرية وذلك في نحاية الألف الثاني ق.م، وكانت نجران إحدى المدن الرئيسة في جنوب الجزيرة العربية لموقعها الاستراتيجي ولخصوبة أرضها ووفرة مياهها، مما جعلها همزة الوصل بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها ولذلك كانت مطمع كثير من القوى الخارجية التي سعت للسيطرة عليها ولبسط نفوذها والاستفادة من هذه الخيرات، وهذا ما سيتم مناقشته لاحقاً بتوسع.

<sup>(</sup>٢) يوريس زارينيس وآخرون، "التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الجنوبية الغربية"، أطلل، العدد الخامس، ١٤٠١هـــ/١٩٨١م، ص ٩-٢٦.

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن سعود السعود "استئناس الجمل وطرق التجارة الداخلية في الجزيرة العربية"، أطلال،
 العدد الرابع عشر، ١٤١٦هـــ/١٩٩٦م.

## القلعة(١) (انظر الملحق شكل رقم ٣، ٤، ٥)

يحيط بالمدينة سور وبوابة من الجهة الغربية، بالإضافة إلى آثار لسد كان يروي المدينة، محاط بالسوق التجاري الذي به معصرة للسمسم ورحى ضخمة، وكانت المدينة ذات تخطيط مربع ومحاطة بشبكة أسوار غير منتظمة إذتم اتباع نظام قديم للدفاع عن المدينة يقوم على صف المنازل التي تكون سور المدينة، ويتم حمايتها أيضاً بأبراج في الأركان، وكانت البوابة الرئيسة في الجانسب الغربسسي للمدينة. يبلغ طول الموقع (٨٠٠×، متر تقريباً) ويضم بعض الظواهر المعمارية البارزة التي من أهمها جدار خارجي دائري الشكل تبلـغ مســاحته (٢٣٠×٢٣٠ متر) مشيّد من أحجار متلاصقة مربعة الشكل، وذكـرت التقـارير أن موقـع الأحدود يقع على مساحة كبيرة مستطيلة الشكل، أضلاعه غير منتظمة وتبلغ مساحته حوالي (٢٣٥ متر مربع) وهذه المساحة المستطيلة تمثّل جـــــداراً خارجيــــاً كبيراً يمثُّل نمطية الأسوار التي كانت معروفة في جنوب الجزيرة العربية، ويوجه داحل هذا المستطيل عدد كبير من المباني ذات الأسلوب المتميّز في البناء، القلعــة بنيت من الحجارة الضخمة والتي تشبه الحجارة التي بنيت بما الأهرامات وهي ذات أشكال مربعة ومستطيلة قصّت بأحكام، "وهذا يدل على أنهم كانوا يملكون أدوات متقدمة لقطع الصخور ورفعها" وهي عبارة عن مباني أسسها من الحجـــر و جدراها من الطين واللبن (انظر الملحق، شكل ١٢) وشيّد منها قرابة عشرين مبني من كتل حجرية مشذَّبة رصَّت على هيئة أفقية منتظمة، وتبلغ مساحة أصغر هذه المبانى حوالى ستة أمتار مربعة، وأكبرها تصل أبعاده إلى (١٤×٢٢ متراً) بما يعادل (٣٠٤ أمتار مربعة) وقد كسيت المباني بطبقة من الصلصال، وكانت هذه المباني َ بمثابة قواعد ثابتة مصممة لبناء المساكن ذات الطوابق المتعددة وصلت إلى ثمانية أدوار حيث ثبت أن الأمراء والرهبان لا يسكنون الطوابق الأرضية فقط" انظر ملحق الصور - صورة متخيلة للمباني" التي تشيّد من الطوب اللبن، والتي لا تزال

<sup>(</sup>١) تمّ الاعتماد في الوصف على جون فلبـــي كتاب مرتفعات الجزيرة العربية - الصادر عن مكتبة العبيكان - الجزء الأول، وأيضاً على المعاينة على أرض الواقع وبعض المصورات من متحـــف الأحدود.

منتشرة في منطقتي نجران وعسير وكذلك في اليمن. وتم استخدام الحجارة الكبيرة والمنحوتة في عملية البناء وهي مرصوصة بجانب بعضها البعض بطريقة متقنة، وقد استخدم الطين والحجارة الصغيرة لسد الفراغات بين هذه الحجارة كما يلاحظ بقايا بعض المباني الطينية، وأسلوب البناء بالحجارة يتطابق تماماً مع نمط البناء المستخدم في بعض مواقع جنوب الجزيرة العربية كموقع هجر بن حميد ومواقع أخرى في وادي بيحان باليمن وتأخذ المباني الرئيسية في الموقع شكل المستطيل وينتشر على حدرالها الخارجية الكثير من الكتابات والرسوم التي تمشل أشكال أحمال وعول وثعابين وأيد وأقدام وصلبان وأشكال أخرى، وتوجد مقبرة في الجهة الجنوبية من الجدار الداخلي قد تكون لها علاقة بالمدينة الداخلية، وتشير التقارير أن إقامة القلعة في موقع الأحدود الأثري بأسلوبها الدفاعي الميز كان بدفاع أمني بحت بعد أن تعرضت المدينة للغزو وما تمثله الممالك المجاورة من قمديد بدفاع أمني بحت بعد أن القول إن الموقع شهد فترة استيطان تسبق إنشاء المنطقة الرئيسية المسورة (القلعة) وأن القلعة داخل موقع الأخدود ربما أقيمت على أنقاض المدينة القديمة التي يعتقد أن مبانيها كانت مشيّدة من الطوب والأحجار غير المصقولة.

ويوجد ناحية الغرب من البوابة الرئيسية للسور الغربي تجويف يعتقد أنه تحويف مائي حيث يذكر ريكمانز أنه تمكن من مشاهدة مرتفع أرضي صغير يربط بين حانبي الخندق المائي ويؤدي إلى البوابة الغربية ويصعب الجزم فيما إذا كان الخندق مائياً أو خندقاً للأحدود المعروف.

أما الجزء الأكبر من الموقع فيقع خارج نطاق قلعة موقع الأخدود بما يسدل على أن الاستيطان الأول في الموقع كان في هذا المكان، ومع مرور الوقست بسدأ الزحف ناحية الشمال الشرقي. وتتكون هذه المنطقة من عدة مبان بعضها مبني من اللبن والقليل مبني من الحجارة كما تتميّز مباني تحمل الطراز المعماري لمباني جنوب جزيرة العربية وو حدت في هذه المنطقة أحجار رحى ضخمة مصنوعة من حجر الجرانيت والعمود المركزي لها وتضم هذه المنطقة أيضاً عدداً كبيراً مسن المباني الطينية والمواد الفخارية التي يغلب عليها الطابع البيزنطي والطابع الإسلامي المبكر،

وهذا يدل دلالة واضحة أن الموقع الأخدود شهد فترات استيطانية مختلفة استمرت حتى العصر الإسلامي.

إن بناء الأسوار الخارجية للقلعة في موقع الأحدود يلاحظ عليه أنه تتابع عشوائي من نتوءات بارزة ذات أشكال متباينة وتتبادل بشكل غير منتظم مع دخلات غائرة وتكوّن هذه الأسوار جزءاً في المحيط الهذفاعي للقلعة. ويذكر ريكمانه أن أغلب مواقع جنوب الجزيرة العربية كان فيها أسوار دفاعية مبنية بصورة نظامية ويلاحظ على السور الجنوبي بعض النتوءات والبروز بشكل واضح ربما بسبب الدمار والتخريب الذي تعرّض له الموقع نتيجة لحادثة الأحدود أو قد يكون نتيجة تعرّضه لكثير من المحمات والغزوات من الممالك المحاورة ولها أما بوابة السور الغربي فتتميز بألها ذات محور مستقيم ولها حجرات مجاورة ولها عتبتان، واحدة عند المدخل الخارجي والثانية عند المدخل الداخلي و لم يلحظ في عبتان، واحدة عند المدخل الخارجي والثانية عند المدخل والدرج ومخطط المحرة وجود بوابة حلفية، ويتطابق مخطط الأحدود وتفاصيل البناء للمدخل والدرج ومخطط المحرة التي بنيت من كتل حجرية مستوية مع مخططات موقع هجر بن حميد ولوحظ على بعض هذه المباني الطوب اللبن. (انظر ملحق الأشكال والصور لمباني الأحدود شكل رقم ١٢).

كما يضم الموقع مبنى ضخم ذكر ريكمانــز أنه هو كعبة نجــران "وهــذه سنأتي على ذكرها بالتفصيل لاحقاً" وتقع خلف هذا المبنى أسوار ضخمة تتكــوّن من أساسات حجرية تعلوها كتل كثيفة من الطوب اللبن وهي بــذلك تشــكّل أضخم مبنى في الموقع.

من المعروف أن الموقع الأحدود كان مكان الاستيطان الرئيسي في وادي نجران ومركز التجمع السكاني الأكبر في المنطقة لوفرة المياه وبالتالي اعتماد السكان بشكل كبير وأساسي على الزراعة. لذا، انتشر فيها نظام محكم وفعّال لحجز المياه للاستفادة منها في الإنتاج الزراعي حيث تمّ الكشف عن أنظمة ضخمة لإقامة سدود لحجز مياه السيول والأمطار في الموقع على غرار تلك التي وحدت في سد مأرب وحريضة وهجر بن حميد وأقيم أيضاً نظام ري في وادي نجران الدي يتمركز حوله الاستيطان البشري في موقع الأحدود بمنطقة نجران.

لقد خلّف الاستيطان البشري في موقع الأخدود الأثري تراكماً طبقياً كـــبيراً ومتنوعاً ضمّ في ثناياه كل ما خلّفه الإنسان القديم في ذلك الموقع خلال فتـــرات نشاط الأخدود وازدهاره.

الجدير بالذكر أن القلعة كانت منفصلة عن المدينة بخندق مائي عريض وذلك لأن الجدارين الغربي والجنوبي ينفصلان بمسافة ٥٠ يـاردة دون الـزاويتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية للقلعة.

ففي ١٩٨٠م تم إجراء أول بحلس اختباري في الركن الجنوبي الشريقي من المنطقة المركزية الرئيسية المسوّرة في مساحة لا تتجاوز (٢٢٤م) كشفت عن مسادة أثرية موزّعة على طبقات عمقها (٣ أمتار) تقريباً وقسّمت الطبقات إلى أربعة مستويات أرخت المستويات العليا إلى عام (٢٣٥ ميلادية) تقريباً في حين أن تأريخ الطبقات السفلية أو القريبة من القاع ترجح لعام (٥٣٥ ق.م) علماً أنه لم يستم الوصول إلى الأرض البكر.

## الأهمية الاقتصادية قديما

نجران وادي خصب ربما من أخصب المناطق في جنوب الجزيرة العربية، وفيها سوق يعد من أهم وأكبر أسواق العرب، وكان يسمى "سوق العمدين"<sup>(۱)</sup> وعرف بهذا الاسم لأن وجوه العرب كانت تقيم به عمود ذهب وعمود فضة يُعرف بهما السوق.

احتلت نجران قديماً وعلى مر التاريخ موقعاً هاماً من الناحية الاقتصادية بين شمال وغرب الجزيرة العربية وجنوباً أيضاً خاصة في فترة (٤٠٠-٤٠) عاماً قبل الميلاد حيث كانت تتميّز بموقعها مثل دولة سبأ ومعين وقطبان وحضرموت، وأفادها في ذلك الشيء موقعها الإستراتيجي حيث كانت تعتبر ممراً لقبائل غرب ووسط الجزيرة العربية. وتعد مدينة الأخدود الأثرية شاهداً على تلك الفترة المهمة حيث كانت مركزاً للتجارة القديمة مروراً بطريق التجارة القديم. واشتهرت نجران

<sup>(</sup>۱) هادي ناصر العمري: طريق القوافل القلم، ص ٥٨. وابن المجاور "تاريخ المستبصر"، ج ٢، ص ٢١٠، ذو نواس (٥١٨- ٥١٥) (انظر ملحق الصور شكل ١٤).

بسلعها الجيدة التي كانت تصل إليها من جنوب الجزيرة العربية ومن الهند كاللبان والمر والبخور، ويتم تصديرها عن طريق خط التجارة القديم المار بحمى شمال نجران حيث تتجمع القوافل به وتتفرع إلى فرعين، الأول يتجه شمال شرق الجزيرة العربية ماراً بقرية آلفاو وصولاً إلى بلاد ما بين النهرين، والثاني يتجه إلى شمال وغرب الجزيرة العربية ماراً بجرش ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة والعلا ثم البتراء وبلاد الشام ونحر النيل حيث كانت المعابد المصرية تعتمد على صادرات جنوب الجزيرة العربية من اللبان والبحور في ممارسة بعض الطقوس الدينية.

يوسف ذو نواس، كان شاباً وسيماً جميلاً ذا هيئة وعقل وصفه ابن حلدون "بأنه شبّ غلاماً جميلاً ذا هيئة وفضل ووضاءة"(١) واسمه (يوسف تبع أسعد ذوغیمان أخنس كيرال هامن أصبح بن زيد بن قيس بن صيفي)(٢) وقد أورد المسعودي والطبري وقائع حياته. وذو النواس أحد ملوك حمير (في جنوب الجزيرة العربية - اليمن حالياً). ويُقال إنه تَهوَّد قبل أن يعتلى العسرش (وأضاف اسم يوسف العبري إلى اسمه العربسي) ونجح في توحيد أعضاء النخبة الحاكمة ورؤوس العائلات الأرستقراطية في حمير، من أهمها عائلة ذي يزن. وقد حاول ذو نواس أن يضمن ولاء كل المدن والمناطق التابعة له. ويبدو أنه كان ثمة إحساس عـــام بـــأن هناك حرباً وشيكة ستقع بين الفرس والروم (القوتسان العظميسان آنسذاك) وأن الحميريين يمكنهم الاستفادة منها. وكانت مملكة حمير تضم أقليسة مسن اليهسود، وكانت تخشى مطامع الدولة البيزنطية والقوة المسيحية في إثيوبيا، كما كان ثمــة إحساس بأن المسيحيين يتجهون بولائهم للقوى المسيحية. وبالفعل، استولى الثوار المسيحيون على العاصمة الحميرية عام ١٧٥. فجمع ذو نواس قواته وأنسزل بحسم هزيمة ساحقة وحطّم كنيستهم كما ألحق الهزيمة بالقوات المسيحية الإثيوبية في العام التالى. وقد شك الملك في ولاء السكان المسيحيين في نجران حيث اندلعت فيها تُورة بالفعل، فهاجمها ونَكُّل بأهلها وذبح منهم المئات أو الألوف، وبدأت حملة في العالم المسيحي ضد ذي نواس وحكمه. وبالفعل، جرّد الإثيوبيون حملــة عـــبرت

<sup>(</sup>١) اليمن في تاريخ ابن خلدون، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، محمد حسين الفرج، المجلد الثاني، ص ٩٩٨.

البحر الأحمر (عام ٥٢٥). وفي هذه الأثناء، كان التحالف الذي كوَّنه ذو نواس قد تفكك، الأمر الذي أدَّى إلى هزيمته. وقيل إنه ركب فرسه واندفع إلى البحر فابتلعته الأمواج و لم يَعُد، ولكن بعثة ألمانية اكتشفت قبره عام ١٩٣١.

والمشهور: أنّه أشار إلى قصة ذي نواس وهو آخر ملوك (حِميَــر) في أرض (اليمن) وكان ذو نواس قد تموّد، واجتمعت معه حمير على اليهودية، وسمى نفسه (يوسف) وأقام على ذلك حيناً من الدهر ثم أُخبر أنّ (بنجران) شمال اليمن بقايــا قوم على دين النصرانية، وكانوا على دين عيسى (ع) وحكم الإنجيل، فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية، ويدخلهم فيها، ثم عرض علــيهم دين اليهودية والدخول فيها، فأبوا عليه، فحادلهم وحرص الحرص كله، فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها، واختاروا القتل، فاتخذ لهم أُخدوداً وجمع فيه الحطب، وأشعل فيه النّار فمنهم من أُحرق بالنّار، ومنهم من قُتل بالسيف، ومُشــل هم كل مثلة، فبلغ عدد من قُتل وحُرق بالنّار عشرين ألفاً.

كما أصاب الخزي والعذاب ذا نواس اليهودي وهو مؤسس هذا الأسلوب القذر من الجريمة. والذي اشتهر عبر التاريخ والتفسير من قصة أصحاب الأخدود والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة البروج.

ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس واسمه: زرعة ويسمى في زمان مملكته بيوسف وهو ابن تبان أسعد أبيي كرب وهو تبع الذي غزا المدينة وكسا الكعبة واستصحب معه حبرين من يهود المدينة فكان هود من هود من أهل اليمن على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاً، فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأحدود عشرين ألفاً ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو تعلبان ذهب فارساً وطردوا وراءه فلم يقدد عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النحاشي ملك الحبشة فأرسل معه عيم أيا في المنارى الحبشة يتقدّمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود وذهب ذو نواس هارباً في لجج البحر فغرق.

إن يوسف أسأر ذي نواس هو ابن الملك تبع أسعد الثنائي (تبان أسعد) ابن الملك حسان بن ذي غيمان بن أخنس (أخسين) بن كبر إل... وقد حكم جده

حسان في الفترة (٤٤٥-٤٥٦ ميلادية) ثم حكم أبوه الملك تبع أسعد بحسان - وهو تبان أسعد - في الفترة (٤٥٧-٤٧٧م)(١).

إن خال ذي نواس هو الديان بن قطن الحارثي زعيم نجران وقبيلة بسني الحارث بن كعب المذحجية وكبير قبائل نجران في الجوف وما جوارها ومخدلاف نجران، قال الهمداني في الإكليل: "وأم ذي نواس: سلمى بنت حزن (قطن) بن زياد الحارثي من بني الحارث بن كعب، وقال الأبرهي: قال بعض السخطيين: إن أمه مسكينة بنت زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحدارث بن كعب، قال: وسألت أبا الهيذام السخطي فقال لي: خال ذي نواس: عبد المدان ابن ديان بن قطن، و لم يذكر اسم أم ذي نواس". والصواب أن عبد المدان ابن الديان هو ابن خال ذي نواس، أما خاله فهو الديان بن قطن الحارثي لأن عبد المدان كان هي عهد سيف بن ذي يزن، أما الديان فكان زعيم نجران في عهد أسعد بن حسان ولاي عهد سيف بن ذي يزن، أما الديان فكان زعيم نجران في عهد أسعد بن حسان الموس. فالديان هو خال ذي نواس، وكان بيت الديان ثالث ثلاثة أكبر بيوت يرخم (١٠٥-١٤٥٩) إلى عهود ذي نواس، فالديان هو خال ذي نواس، وكان بيت الديان ثالث ثلاثة أكبر بيوت أذواء اليمن وهم آل رعين – زعماء ظفار ومناطق حمير –، وال ذي يسزن ومذعماء أذوئيات يزن والنصف الشرقي من اليمن، وال السديان زعماء نجران ومذمج.

## موقف بيزنطة والفرس

القوى الرئيسية الثلاث المؤثرة آنذاك في بحرى الأحداث في جزيرة العرب، وأعني بها: الروم البيزنطينيون والفرس الساسانيون وعرب اليمن. (كان أهل ثلاثة بيوتات يتبارون في البيع وربها: أهل المنذر بالحيرة، وغسان بالشام، وبنو الحارث بن كعب بنجران، وبنو دباراتهم (أديرتهم) في المواضيع النزهة الكثيرة الشروالغدران، وجعلوا في حيطاتهم الفسافس وفي سقوفها الذهب والصور

<sup>(</sup>١) الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، مصدر سابق، ص ١٠٢٩.

"البلاذري"(۱) إذ وبالرغم من بروز العديد من الممالك التي حكمتها سلالات عربية في ذلك الحين إلا ألها لم تكن جميعاً ذات شأن يذكر بسبب ضعف سلطالها وخضوعها التام لحكم الفرس أو الروم المنهمكين في صراع دائم من أحل الاستحواذ على مقاطعات جديدة في جزيرة العرب. فبعد أن خسر العرب النبطيون مملكتهم لصالح الروم عام ١٥٠م وفقدت مدينة البتراء أهميتها، أصبحت ممالك اليمن القوى العربية الرئيسية المتحدية لسلطان الروم. وهذا مما اضطر ملوك اليمن أحياناً إلى عقد أواصر صداقة وتحالف مع الفرس الساسانيين لحماية أراضيهم من الغزوات المتكررة للروم البيز نطينيين.

## الاحتلال الحبشى لليمن وأثرها على نجران

تعد قصة الغزو الحبشي لليمن من أهم المواضيع التي سيطرت في الكتابات التاريخية إذ كان لها حضور بارز في الحوليات السريانية والتاريخ الكنسيي، وكذلك المؤرخين العرب والغربيين. وجاء هذا الغزو تلبية للرغبة الاستعمارية لدى بيزنطة لمملكة أكسوم وذلك بوضع ذريعة (حرق نصارى نجران) ليشن من خلالها على الملك الحميري ذي نواس. وبالتكهن في كل ذلك وبدراسة الحالة الاقتصادية والسياسية في تلك الفترة يقف أمامي عدد من التساؤلات تحتاج إلى إجابة ومنها:

- هل الغزو الحبشي فعلاً حدث، أم سيطرة سياسية للموالين لقوى التحالف مع بيزنطة في داخل اليمن؟
- هل كان الهدف البيزنطي يقف عند حدود الانتقام من أجل إخوة العقيدة كما يزعمون، ولا سيما ألهم يعدون في نظر الكنيسة البيزنطيسة (الأرثوذكسية) هراطقة منحرفي العقيدة، أم أن هناك أهدافاً سياسية واقتصادية أخرى تقف وراء هذا الغزو؟
- مِا الذي حمل بيزنطة على إنفاق أموال طائلة من أجل نشر ما تسميها (هرطقة) سواء كان ذلك في اليمن أم في غيرها من البلدان وإقامــة

<sup>(</sup>١) انظر كتاب: العرب النصارى، عرض تاريخي، حسين العودات، دمشق، الأهالي للطباعة والنشر، ١٩٩٢.

كنائس لدعاة هذا المذهب في وقت حرص فيه أغلب الأباطرة البيزنطيين على اضطهاد اتباع هذه المذاهب ومحاربتها والقضاء عليها واستئصالها في بلادهم؟

- ماذا حنى الأحباش والبيزنطيون من هذا الغـزو وهـل تحقّـق الحلـم الغربـي في السيطرة على بلد العطر والبخور، ونقل خطوط التحـارة الدولية - البيزنطية بعيداً عن سلطان الساسانين؟

إن الأطماع في بلاد العرب الجنوبية، والسيطرة على أهم طرق التجارة آنذاك وليدة الحقبة البيزنطية بل تمتد إلى (٣٢٣ ق.م) في احتلال – العهود الإغريقية (١١) فالإسكندر المقدوني الذي لم يتحقق حلمه ظلّ هاجس الرومان (العربية السعيدة) فيما بعد ومن قبلهم البطالسة الذين أسهموا في نقل مسار التجارة الدولية عبر البحر الأحمر والبرية بين أكسوم ومصر وذلك لتجنب المرور مع الأراضي اليتي تسيطر عليها القوات الفارسية (٢).

هناك مزيج متشابك من العوامل والعلاقات الاقتصادية والسياسية والدينيـــة منها:

#### عوامل داخلية:

تجسدت في سيل من الصراعات حول السلطة - بين الملوك المحليين والتنازع على ملكية الأرض -، بالإضافة إلى تدهور النشاط الزراعي والتحاري على حدة سواء بسبب إهمال صيانة وإدامة مشاريع الري الكبرى والسدود، وتحوّل طرق التحارة الدولية ومحاصرة تجارة اليمن والتضييق عليها، كما أن الاختلافات الدينية والمذهبية التي عصفت بالمجتمع اليمني، والتي كانت القوتان العظيمتان آنذاك (الفرس والروم) تقفان وراء تغذيتها وتأجحها.

 <sup>(</sup>١) حوراني، الملاحة العربية في المحيط الهندي، ص ٢٣. حواد على، المفصل في تاريخ العرب قبـــل
 الإسلام.

<sup>(</sup>٢) نلسن وآخرون، التاريخ العربـــي القلـتم، ص ١١٩؛ بافقيه، تاريخ البمن القلـتم.

#### عوامل خارجية:

منها محاصرة تجارة اليمن وشلّ نشاطها التجاري، وسعي بيزنطة إلى إقامة تحالفات دولية أسهمت في تحقيق الكثير من أهدافها وأطماعها تحت ستار نشر المسيحية أو تحقيق مصالح حليفاتها، ومن هذه العوامل أيضاً نقل الصراع التقليدي بين القوتين العظمتين إلى كل الأماكن ومنها اليمن من خلال إيجاد عملاء محلسيين يتلقون الدعم المباشر من بيزنطة أو طيسفون، أو غير المباشر من حليفاتها، ومنها الإسهام الفعال في نشر ديانات ومذاهب مختلفة بقصد تأجيج الخلافات وتفتيت الوحدة الوطنية و لم يكن غزو الأحباش لنجران عام (٢٥٥م) أول محاولة كتب لها النجاح، فقد تضمنت النقوش التي عثر عليها في نجران واليمن والكتابات التاريخية إشارات إلى عمليات احتلال متكررة تعود إلى القرن الأول الميلادي أو قبل ذلك، والقرن الرابع الميلادي، إلا أن الغزو الحبشي الأخير كان سبباً مباشراً في إيقاف العطاء الحضاري في اليمن ونجران، لقد أودى هذا الغزو ببريق عطاء حضاري ظلً يشع على هذا الجزء من الأرض العربية لأكثر من ألف وخمسمائة سنة.

لا شك أن الثراء الذي بلغته نجران حراء نشاطيها الزراعي والتحاري، وهيمنتها على أهم طرق التجارة الدولية آنذاك جعل أنظار الطامعين تتجه صوبها، لكن سياستها السلمية حيال القوى السياسية المختلفة أسهمت إلى حدِّ كبير في الحفاظ على مكانتها، ورغم هذا فقد حرت عدة محاولات لغزوها واحتلالها، وبالفعل نجح بعض هذه المحاولات أحياناً، فالقوى السياسية آنذاك لم تكن تطمع بأكثر من تأمين طرق تجارتها، والحصول على الجزية وبعض المغانم، إلا أن نمط التفكير الغربي المتمثل باليونان والرومان آنذاك والبيزنطيين لم يقف عند تلك الحدود فحسب، بل كان يطمح في استمرار الهيمنة المطلقة على كل شيء ليقرر بنفسه مصائر الشعوب وحياتها، وهذا ما يلاحظ اليوم في السنمط الأوروبيي

لقد حاول الإسكندر المقدوني أن يحقق هذه الأطماع فرسم الخطة بعد القيام بدراسة معمّقة لطبيعة وظروف الجزيرة العربية حيث كان يرى أن احتلال العربية الجنوبية – بلد اللبان والبخور – يمنحه السيطرة على التامة على العالم القديم، لكن

أمنية الإسكندر حالت دون تحقيق هذا الحلم (١١)، وسعى البطالسة خلفاء الإسكندر إلى السيطرة على تجارة البحر الأحمر وإحياء الطرق البرية القديمــة بــين مصــر والحبشة، كل ذلك من أجل شلّ النشاط التجاري اليمين. أما الرومان فقد كـان حلم الإسكندر هذا يقلق مضجعهم، ولا سيما بعد قيام الإمبراطورية إثر الصراع المميت الذي حمل لوائه أكتافيوس (أغسطس) ١٦-٤١ ق.م ضد أعدائه الجمهوريين والذي انتهى بانتصار السيف على المبادئ، ومنحت كل السلطات وألقاب التبحيل بما فيها لقب الإمبراطور للقائد المظفر (٢) (Pontifex Maximus) والكاهن الأعظم وما أن استتب الأمر لأغسطس حين أوعز إلى عامله على مصر (إليوس غالوس) بتحريد حملة تمدف إلى ضمّ العربية الجنوبية إلى الإمبراطورية الرومانية، وكان الفشل نصيب هذه الحملة (٣)، و لم يكن الفشل والهزيمة النكسراء اللذين لحقا بإليوس غالوس عام ٢٥ ق.م ليوقف أطماع الرومان، فقد سجلت لنا الروايات التاريخية واقعة احتلال مدينة عدن، لعل هـــذا حـــدث في ٤١-٤٥م أو قبله (١٤)، حيث صار بإمكان السفن الرومانية - عهد (كلوديوس) الاستراحة في ميناء عدن والإقلاع منه إلى الهند وإلى السواحل الأفريقية بعد استيلاء الرومان على المدينة، وهناك إشارات إلى أخرى فاشلة قام بما الرومان من أجل السيطرة عليي العربية الجنوبية منها محاولات (كايوس) في عهد (مارك أوريل) ١٧٠م، وهزيمــة (كومودوس) ومحاولات (سيفير). ١٩٩، ١٩٥ وغيرها (٥) ويرى الدكتور جـواد على أن الرومان غيّروا خططهم السياسية بعد فشل حملة إليـوس غـالوس فلـم يفكروا في فتح عسكري مباشر للجزيرة العربية، بل أرادوا تقويــة أســطولهم في البحر الأحمر وتحسين علاقاتهم السياسية مع الإمارات العربية ومع سادات القبائل للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية، وتوجيه أنظارهم نحـو سـواحل أفريقيا

<sup>(</sup>١) ص ٨٣؛ شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، (ص ٣/٢٣٥)؛ حوراني، ص ٢٣.

 <sup>(</sup>۲) رستوفتزوف، تاريخ الإمبراطورية الرومانية، ص ۱۲۳؛ اليافعي، الحضارة الإنسانية بين الشرق والغرب، ص ۲۳. ينظر: نلسن و آخرون، ص ۲۱۰؛ علي، ۴٤/۲ =٤٠).

<sup>(</sup>٣) حوراني، ص ١٧٩٩ علي، ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) سيديو، تاريخ العرب العام، ص ٣٨؛ علي، ٦٢/٢.

<sup>(0) 75/7.</sup> 

وحكومة الحبشة فعقدوا اتفاقيات صداقة مع حكام أكسوم (١) إلا أن الوقائع التاريخية تشير إلى أن سياسة العدوان حيال نجران واليمن بصفة عامة لم تتغير وبقيت محاولات الغزو الرومانية مستمرة، ونجح الرومان فعلاً في احتلال عدن وربما تمكنوا من احتلال أجزاء أحرى من بلاد العربية السعيدة (نجران) في أوقات مختلفة.

إن السياسة التي انتهجها الرومان من أجل السيطرة على العربية الجنوبية، وتأمين طرق التجارة اتخذت أشكالاً متباينة تمثلت أحياناً بشن هجمات مسلحة أو عقد اتفاقات وتحالفات مع بعض القوى السياسية العربية والحبشية، أو إيجاد عملاء محليين وتأييد فئة معينة على حساب الفئات الأخرى، وبث بذور الفرقة والشقاق، والصراع بين الأمراء المحليين، فضلاً عن أن سياسة شلّ النشاط التجاري في اليمن بسبب تغيير طرق التجارة والمواصلات وإحياء طرق بعيدة عن اليمن كل ذلك أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية على حدد سواء. ومع قيام الإمبراطورية البيزنطية واتخاذ القسطنطينية عاصمة لها بدأت مرحلة جديدة في مسلسل الأطماع الغربية في اليمن.

فبعد أن اعتنق قسطنطين الأول ٣٢٤، المسيحية ونصّب نفسه راعياً وحامياً فا – واتخذ الصليب ذا الرأس المعقوف شعاراً له وقاد جنده تحت ذلك اللواء (٢) ووجد في المسيحية خير وسيلة للوصول إلى الأهداف التي طالما سعى الغربيون إلى تحقيقها، وقد نجحت السفارات التي أرسلها الأباطرة إلى الحبشة واليمن في تحقيق أهدافها ومنها نشر المسيحية هناك حيث تمكن المبشر السوري (فرومينتوس ٣٥٠م) من إقناع ملك الحبشة (أزانا) أو (أذينة) باعتناق المسيحية حيث صارت الحبشة منذ ذلك الوقت حليفاً دائماً لبيزنطة. وصارت المسيحية ديانة السبلاد الرسميسة (متكن الهندي الأريوسي (ثيوفلس) من نشر المسيحية في اليمن وإنشاء عدد مسن

<sup>(</sup>۱) رنسمان، الحضارة البيزنطية، ص ۲۰-۲۱.

<sup>(</sup>٢) نلسن وآخرون، ص ٢١٠؛ على ٦/٦١٢، بافقيه، ص ٢٧٨؛ بيغويفيسيكيا، العرب على حدود بيزنطة وإيران، ص ٨٥.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ العرب، ص ٨١؛ على، ٦/٦١٢؛ كوبشيانوف، الشمال الشرقي الأفريقي في العصور
 الوسيطة المبكرة، ص ٢٤.

الكنائس فيها(١١)، ومما تجدر الإشارة إليه أن انتشار المسيحية في اليمن تحقــق بعـــد الغزو الحبشي عام ٣٤٠-٣٤٠ قد حصل بفضل سيوف الأحباش وحلفائهم البيزنطيين، فضلاً عن أن انتشارها في الحبشة ربما كان ثمناً أو اعترافاً بالجميل البيزنطي لمساعدة الأحباش في غزوهم لليمن واحتلالها. لقــد بلغــت الأطمــاع البيزنطية في اليمن ذروتما مع تفاقم أزمة الحرير بسبب اشتداد الصراع التقليدي بين بيزنطة وفارس، مما دفع إلى تدخل الدولة في تجارة الحرير، ورغم ذلك فقد لحقــت بالتجارة البيزنطية أضرار كبيرةً من جرّاء عرقلة طرق المواصلات ورفع ثمن المادة الخام (٢) لذا بات من الضروري السعى جدياً للحصول على الحرير وغيره وإيصاله إلى أوروبا دون المرور بالأراضي الخاضعة للسيطرة الساسانية، ولعل أيسر الســبل إلى ذلك هو السيطرة على الجنوب العربي والمحيط الهندي. إن الأطماع الغربية في نجران واليمن تتمثل في السيطرة على ثراء هذا الجزء من الأرض العربية من أجل الحصول على ثرواتما بأبخس الأثمان، وتأمين وصول الحرير والبضائع الأحرى القادمة من الهند والصين بأقل تكلفة فضلاً عن فرض رسوم على التحارة المارة عبر نقاط تفتيش تضعها تلك السلطات بدلاً عن دفع مثل هذه الرسوم إلى جهاتٍ أخرى، أما من الناحية السياسية فإن غاية ما كان يصبو إليه الغربيون آنذاك هـــو إيجاد تحالفات وتكتلات سياسية تميمن عليها روما أو بيزنطة للوقوف بوجه العدو التقليدي في بلاد فارس، وقد استنفذ الغربيون كل الوسائل من أجل الوصول إلى تلك المآرب، فكانت الهجمات والحملات العسكرية، وكان التـــآمر في داخـــل اليمن ونجران وبث الفرقة والصراعات بين القوى المحلية، وتقديم المدعم لطرف معيّن على حساب الأطراف الأخرى، والإسهام في نشر الديانات والمذاهب المحتلفة وإنفاق الأموال الطائلة من أجل ذلك(٣)، وكثيراً ما دفع الغربيون حلفاءهم لدخول حروب بالنيابة عنهم منها حروب الأحباش مع الحميريين. تركست لنا النقوش والآثار التي عثر عليها في مواقع أثرية في نجران والميمن الكثير

<sup>(</sup>١) بينسز، الإمبراطورية البيزنطية، ص ٢٧٦؛ بافقيه، ص ٨٢.

<sup>(</sup>۲) علي، ٥٩٦/٥؛ كوبشيانوف، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) على، ٤٤١/٤؛ بافقيه، ص ١٢٧.

من الأخبار والإشارات إلى حروب ومعارك دارت رحاها في أماكن متفرقة في داخل اليمن أو نجران أو على الشواطئ الحبشية، فضلاً عن النقوش الستي تركها المحتلون، وقد جاءت هذه النقوش والآثار لتؤكد على الأحبار الواردة في المصادر التاريخية المختلفة فتعززها وتوثّق لها. (انظر ملحق الصور شكل رقم ١).

لقد أظهرت النقوش والكتابات أن الأحباش كانوا يغيّرون سياستهم تبعـــاً لتغيّر الأحوال، إذ نجدهم تارة على علاقة حسنة مع إحدى القـوى السياسية أو بعضها ثم ما تلبث أن تتحول هذه العلاقة إلى أسوأ حال مع هذه القوى نفسها، وذلك تبعاً لمصالحهم التي تتركز دائماً على تثبيت أقدامهم على السواحل العربية وتوسيع رقعة ممتلكاتهم(١)، وحماية مصالح حلفائهم من الرومان أو البيزنطيين، إن النقــوش الموســومة بــــ (Jamme 574)، (Jamme 575)، (Jamme 576)، (Jamme 630))، قد سجلت لنا عدداً من المعارك التي خاضها كل من الملك الحميري (شاعرم أوتر) ومعاصره (الشرح يحضب) ملك سبأ وذي ريدان (نحو ٥٠-٥٠ ق.م) ضد الأحباش وحليفهم (شمر ذيريدان) وحلفائهم الآخرين. وهناك إشارات إلى هزائم منكرة لحقت بالأحباش وحلفائهم عند احتلالهم ظفار وبعض السواحل الجنوبية في الجنوب العربي (٢)، وقد تحدثت هذه النقوش أيضاً عبر. حملات تأديب لنجران التي كان يعتقد أن هناك جزءاً منها حليفة للأحباش (٢) ويستشف من مجموع النقوش المكتشفة وجود سلسلة من حالات الاحتلال المتكررة لليمن جرت منذ مطلع القرن الأول الميلادي أو قبل ذلك التاريخ حيث حاول الأحباش أن يتمركزوا في اليمن مستغلين حالات الصراع المستمرة بين القبائل العربية والنزاع بين رؤسائها(١) ويبدو أن الأحباش تمكنوا من دخول ظفار بین عامی (۱۹۰-۲۰۰م)(۵) کما أكد (لینكولوس) على وقوع غزو حبشي

<sup>(</sup>١) على، ٣٧٨/٢؛ بافقيه، ١٣٥؛ الحداد: تاريخ اليمن السياسي، ص ١٠.

<sup>(</sup>۲) بافقیه، ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) على، ٣/٠٥١، الحداد، ١٠.

<sup>(</sup>٤) على، ١٠، ٥٥، الحداد، ١٠.

<sup>(</sup>٥) على ١٥٥/٣.

لبلاد العرب الجنوبية دام مدة قصيرة (وذلك في نهاية القرن الثالث المسيلادي(١) لا شك أن الأحباش استغلوا الصراعات والفتن التي وقعت بعد وفاة شمـــر يهـــرعش ٣١٠-٢٧٠م) بين قبائل سبأ وحمير ورحبة وكندة وغيرهم (٢) تلك النـــزاعات التي فتحت الطريق أمام الغزاة ليتمكنوا من بسط سلطانهم على الجنوب العربي، إلا أن المصادر لا تسعف كثيراً في تكوين تصور حول طبيعة الحكم الحبشمي في اليمن في تلك الحقبة، ولكن يبدو أن الأحباش درجوا على تعيين ملك من بين الأُسر المثامنة(٣) يدين بالولاء لهم ويحمى مصالحهم ومصالح حلفائهم البيزنطيين(٤). إن انتزاع السلطة من يد الأحباش في اليمن عام (٣٧٠م) وسيطرة ملوك حمير مرةً أخرى لا يعني إلهاء الوجود الحبشي في اليمن بل يبدو من الأحداث التاريخيــة أن النفوذ الحبشي استمر في اليمن، ولعب الأحباش دوراً مباشراً في الأحداث السياسية، فقد رفع الأكسوميون بمساندة عملائهم المحليين (معد يكرب يعفر) إلى العرش بعد عام (٥٠٦م)(٥) وتشير النقوش إلى الانتصارات التي حققهـا يوســف أسأر ذو نواس وإلى انتزاع ظفار من أيدي الأحباش والاستيلاء على الكنيسة وإنزال الخسائر بالأحباش الذين تحصنوا بالمصانع(٦) والحصون وبمن ساعدهم من القبائل ومن تجمّع في نجران لمساعدهم (٧) يلاحظ المتتبع للأحداث أن صراعاً ارتبط بقيام الدولتين الحميرية في اليمن وأكسوم في الحبشة، وكان الباعث وراء هذا الصراع تأمين طريق التجارة البحرية بين الهند والبحر المتوسط عبر البحر الأحمسر والموانئ والشواطئ اليمنية، والهيمنة على المصالح الاقتصادية، وكان الرومان والبيزنطيون دائماً وراء هذا الصراع. استولت الفكرة القائلة - بأن الغزو الحبشي لليمن جاء رداً على اضطهاد ذي نواس لنصارى نجران - على أذهان الكثير من

<sup>(</sup>۱) نلسن وآخرون، ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>۲) علی، ۲/۵۳۰، ۲/۵۳۰.

 <sup>(</sup>٣) المثامنة: هم الأسر الثمانية التي يتولى أحد أفرادها الرئاسة العليا، وهو الملك)، ٢١.

<sup>(</sup>٤) الأعظم، ينظر للمزيد: الحميري، ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) كوبشيانوف، ص ٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٧) المصانع: المنازل وقيل الحصون والقصور المشيدة، وقيل هي مساكات لماء المطر ينظــر: ابـــن سيده، المخصص، ٥٣/١٠؛ القرطبـــي، الجامع لأحكام القرآن، ١٣/١٣.

الباحثين والمؤرخين، فقد تناقلت المصادر العربية القصة التي صاغتها الحوليات والأدبيات السربانية والمسجمة عامة، وقد عزّز هذا الاعتقاد لدى الكتاب المسلمين الإشارة القرآنية إلى أصحاب الأحدود في قوله تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُود \* النَّار ذَاتِ الْوَقُودِ \* إذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ \* وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودًى (١) (إلا أن نظرة فاحصةً في مجمل الروايات التاريخية واستقراء الأوضاع السياسية والاقتصادية للمنطقة في تلك الحقبة يؤكد أن الأم لم يقف عند حدود الاضطهاد الديني المزعوم، ولم يكن هناك أي اضطهادٍ ديني أصلاً وقصة الاضطهاد هذه كانت من نسيج الخيال المسيحي ليس إلاً. بتحرى مصادر الرواية العربية أمكن التوصل إلى أن مصدر هذه القصة هما اليهوديان (وهب بن منبه) و (محمد بن كعب القرظي)(٢) اللذان نقلاها بلا شك عن المصادر المسيحية، إلا أن الملاحسظ أيضاً تنبُّه بعض المؤرخين العرب إلى تناقض الرواية المسيحية مع الإشارة القرآنيــة، فالرواية المسيحية تؤكد على أن الملك الحميري أمر نصارى نجران باتباع منهج التوحيد ونبذ ألوهية المسيح، وهو ما جاء في قصة استشهاد الحارث وغيرها مــن المصادر (فلست أريد منكم يا أهل نجران أن تكفروا بالإله الذي حلق السماوات والأرض، ولا أن تعبدوا الشمس والقمر والنجوم التي في السماء، أو شيئاً مما في الأرض من المخلوقات، أو شيئاً مما في البحر والأنحار، ولكن تقولون هذا فقط: إن الذي صلب إنسان وليس إلهاً)(٢) (لكن أهل نجران أبوا إلا أن يشركوا بالله تعالى بقولهم: (نقرّ ونؤمن بلاهوت واحد ثلاثة أقانيم الأب والابن الروح القدس جوهر واحد وأن الواحد من هذه الثلاثة هو الابن إلهنا ومخلصنا أيسوع كما كـرز لنـــا رسله القديسون)(1). والنصوص السابقة نصوص غير دقيقة حيث يؤكد القـرآن الكريم على أن اضطهاد أصحاب الأخدود للمؤمنين الوارد ذكر هم في الآيات السالفة كان بسبب نقاء عقيدة التوحيد لدى المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا

<sup>(</sup>١) سورة البروج، الآية: ٤-٧.

<sup>(</sup>۲) على، ۲/٥٩٦/ بافقيه، ١٦٥٤ كوبشيانوف، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) وهب بن منبه، التيجان في ملوك حمير، ص ٣١٣، ابن هشام، السيرة النبوية، ٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) كوبشيانوف، الملحق الأول، ص ٣٥٤.

مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ﴾ (١) وقد ذكر الدينوري في تاريخه: ألهم كانوا على دين المسيح الذي لم يُشبه أي تشويه.

وقد عملت السلطة الحبشية على قيام ثلاث كنائس في نجران هي(٢):

١- كنيسة المسيح علية السلام.

٢- كنيسة السيدة العذراء.

٣- كنيسة الشهيد الحارث وكانت نجران مركزاً للأسقفية ومركزاً للسلطة.

<sup>(</sup>١) سورة البروج، الآية: ٨-٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب "التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نماية دولة حمسير"، للدكتورة/
 نورة بنت على النعيم، ص ٣٩١.

# الفهل الثالث

- الصراع على نجران
  - # ٹاذا نجران؟
  - نقش النمارة
  - طريق القوافل
  - جبل صهیون

## الصراع على نجران

يعرف الدارسون للتفسير القرآني ومن خلال سورة البروج قصة اضطهاد "أصحاب الأحدود" المؤمنين النصارى من حانب أعدائهم الوثنيين أو اليهود في جنوب الجزيرة وفي نجران تحديداً قبل الإسلام. لكن مفسري القرآن وبسبب الغموض والإيجاز في الآيات، يعيدون حدث الاضطهاد والإحراق إلى القرون المسيحية الأولى. بل إلهم يذكرون أماكن مختلفة لذلك الحدث. وهناك رواية واحدة تربط ذاك الاضطهاد الذي وقع على المسيحيين باليهود. وفي القرنين التاسع عشر والعشرين استحد مصدران لحدث الاضطهاد، أولهما مسيحي مشرقي وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: رسالتان أو ثلاث رسائل سريانية كتبها كهنة وأساقفة في الربع الأول من القرن السادس الميلادي في بلاد الشام، ويتحدث فيها الكهنة والأساقفة عن آلام إخوالهم مسيحيي نجران واستشهادهم على يد الملك السبئي المتهور يوسف أسأر يثأر بحسب النقوش السبئية أو ذو نواس، كما في المصادر العربية.

والقسم الثاني: رسالة كتبها مجهول في تاريخ متأخر، وهي تروي بتفاصيل كثيرة ذات صبغة عجائبية استشهاد آلاف النصارى في نجران على يد الملك اليهودي السبئي. وللرسالة ترجمات أو صيغ بالسريانية والحبشية والأرمنية والجيورجية واليونانية والعربية. والمصدر الثاني لحادثة الاضطهاد النقوش السبئية الموجودة على الصخور، والتي يروي فيها كتبة الملك نفسه الإنجاز الذي حققه بذبح أعدائه من الأحباش والمسيحيين هو ريكمانز.

وقال فالتر ميللر وهو أستاذ اللغة السبئية في معهد الدراسات الشرقية في جامعة توبنغن، صحة هذه النقوش السبئية الخاصة بالحدث. وأضاف إلى ذلك كتاب الأستاذ عرفان شهيد الصادر بالإنكليزية عام ١٩٧١ بعنوان "شهداء نجران"

والكتاب الآخر للبطريرك إغناطيوس الثالث يعقوب الصادر في دمشق عام ١٩٦٦ بعنوان "الشهداء العرب الحميريون في الوثائق السريانية". وكتاب الرواية العربية لاستشهاد القديس الحارث بن كعب ورفقائه في مدينة نجران، حققها وقدم له الأب الحارث أبراهيم ووقتها عرفنا الظروف السياسية لاضطهاد المسيحيين في نجران وأنحاء أخرى من اليمن. فقد كان هناك صراع على جنوب وجنوب غرب الجزيرة بين البيزنطيين وحلفائهم من الأحباش، والفرس وحلفائهم من سبأ وحمير. والصراع سابق على الربع الأول من القرن السادس الميلادي. وقد اتخذ أحيانا سمات قومية ووطنية. فبعد القرن الرابع الميلادي تراجعت قوة الممالك اليمنية وبخاصة تلك المملكة التي كان ملوكها يتخذون لأنفسهم لقب: ملك سبأ وحمير وحضرموت ويمنات، فتكررت غزوات الإثيوبيين عليهم تنافساً على محاصيل وحضرموت ويمنات، فتكررت غزوات الإثيوبيين عليهم تنافساً على محاصيل البلاد، وعلى الطرق التجارية عبر البحر الأحمر، وفي داخل الجزيرة بدءاً باليمن أو النهاء كما.

ومن الراجح أن المسيحية واليهودية انتشرتا باليمن منذ ما قبل القرن الرابع، وكان مصدرهما الحبشة أو فلسطين. بل يبدو أن بعض اليهود قد قدموا باكراً إلى شمال الجزيرة وجنوبما بعد الدمار الذي نـزل بهم من جانب الرومان.

على أن الصراع على اليمن بعد القرن الرابع الميلادي، ما لبث أن اتخذ أبعاداً دولية، وما عاد مقتصراً على حولات الكرّ والفرّ بين الأحباش واليمنيين، بل دخل فيه البيزنطيون والفرس. الأحباش استعانوا بالبيزنطيين، واليمنيون استعانوا للموازنة وزيادة القدرة على الدفاع بالفرس. وفي الفترة التي تتحدث عنها النقوش ورسائل الشهداء بين ١٨٥ و ٢٥٥م اتخذ هذا الصراع سمات وطنية وقومية، كما سبق القول. إذ يبدو أن الملك السبئي المتهوّد يوسف أسأر يثأر ذو نواس استطاع دحر الأحباش وقذفهم باتجاه الساحل، ثم انصرف لتنظيف أنحاء البلاد الداخلية من آثارهم.

وكما كانت اليهودية متغلغلة في أوساط الحميريين، كذلك كانت المسيحية فيما يبدو متغلغلة في أوساط قبيلة الحارث بن كعب ومن مواطنها نجران. ويظهر أن ذا نُواس اعتبر بني الحارث النجرانيين المسيحيين أعواناً للأحبساش المستعمرين

المنسحبين، فمزج بين التحرير القومي والاضطهاد الديني، وارتكب مذبحة بحقهم، بلغ من هولها أن انتشر خبرها في العالم المسيحي المشرقي آنذاك، فهب البيزنطيون لمساعدة الأحباش من ناحية البحر، فاستطاعوا العودة إلى صنعاء وسائر أنحاء اليمن، وصارعوا ذا نُواس وقتلوه.

وفي تاريخها القديم تعرضت نجران دائما لحملات عسكرية عديدة. ويعسود ذلك إلى أهمية موقعها الجغرافي، فلقد كانت محطة أساسية في خطط المواصلات التجارية ولا سيما بين دول "معين" و"سبأ" و"حضرموت" وتزودنا النقوش والكتابات التي عثر عليها المستشرق جليسر بدليل تاريخي عن أقدم غزوة عسكرية تعرضت لها نجران في عام ٦٦٠ ق.م. أي في فترة حكم "المكرب"(\*) وابنه "يشع امربين" تعرضت نجران لحملة عسكرية ضخمة بقيادة الأخير ضد بعض القبائل في نجران، قتل فيها الكثير من أهلها كما دمرت قرى عديدة آنذاك. وتدل النقوش على أن الحياة ما لبثت أن عادت إلى نجران بعد ذلك. ولكنها لم تتمتع طويلاً بهذه الحياة الهانئة، فقد قام آخر ملوك دولة سبأ بحملة عسكرية عليها أدت إلى قتل الكثير من السكان وتدمير عدد كبير من القرى. وقد أشار المؤرخ اليوناني سترابون إلى أن نجران قد تعرضت في عام ١٤ ق.م لحملة عسكرية أخرى حرى حين أراد الرومان في عهد أغسطس قيصر، وبعد احتلالهم لمصر، أن سيطروا على طرق التجارة التي كانت تمتد عبر حبال الحجاز وتغور البحر الأحمر. ويذكر سترابون أنه بمجرد صدور أوامر أغسطس قطع جيشه مسافة ٢٥٠٠ كم وحاصر نجران حصاراً قاسياً، ثم ما لبث أن احتلها ودمرها تدميراً كاملاً بعد أن قام بنهبها. ولقد أكـــد بعض المؤرخين القدامي والمستشرقين أن نجران انضوت بكامل أجزائها تحت حكم

<sup>(\*)</sup> إن النصف الأول من الألف الأول ق.م. كان عصر الدولة السبئية، بلا منازع - تقريباً -. حينئذ كان على رأس الدولة حاكم يدعى؛ "مكرب"، فالمكرب هو لفظ من الجذر "كرب"، وقد عرف المكرب بأنه "لقب رئيس حلف قبلي في العصور المتقدمة"، كما عرف بأنه "بحيع"، وفي رأي ثالث؛ أن "المكرب كلمة مشتقة من الجذر كرب بمعنى: جمع أو حشد، وللكرب المجمعين. ويتميز الملك عن المكرب بترؤسه فقط (لشعب) واحد. وفي هذا السياق فإنه بمكن القول: "إن لفظة مكرب، تعني هنا: مجمع الشعوب أو موحدها". ويعتقد أحد المستشرقين؛ أن لقب مكرب يعني رئيس مجموعة من الشعوب. وفي رأينا أن المكرب ظهر في حقبة زمنية معيّنة ارتبط بخصائص هذه المنطقة الدينية والاجتماعية وربما الاقتصادية.

دولة "معين". وقد دللوا على ذلك بالنقوش المعينية التي عثر عليها بعضهم على طول الطريق الممتد من اليمن إلى ثغور البحر البيض المتوسط، حيث القوى الرئيسية الثلاث المؤثرة آنذاك في بحرى الأحداث في جزيرة العرب، وأعيني بحا: الروم البيزنطينيون والفرس الساسانيون وعرب اليمن. إذ وبالرغم من بروز العديد من الممالك التي حكمتها سلالات عربية في ذلك الحين إلا ألها لم تكن جميعاً ذات شأن يذكر بسبب ضعف سلطالها وخضوعها التام لحكم الفرس أو الروم المنهمكين في صراع دائم من أجل الاستحواذ على مقاطعات جديدة في جزيرة العرب. فبعد أن خسر العرب النبطيون مملكتهم لصالح الروم عام ٥٠ م وفقدت مدينة البتراء أهميتها، أصبحت ممالك اليمن القوى العربية الرئيسية المتحدية لسلطان الروم. وهذا مما اضطر ملوك اليمن أحياناً إلى عقد أواصر صداقة وتحالف معلى الفرس الساسانيين لحماية أراضيهم من الغزوات المتكررة للروم البيزنطينين.

### لماذا نجران!!؟؟

تنبع أهميتها بالدرجة الأولى من موقعها حيث تمتلك كل مقومات الزراعة من وفرة المياه وخصوبة التربة وأيدي عاملة وتسويق منتجات، ومعروف أن الاقتصاد في الأزمنة القديمة هو اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى. وموقعها كذلك يقع في الأزمنة القديمة هو اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى. وموقعها كذلك يقع في مركز استراتيجي إذ بما تلتقي شبكة الطرق وخاصة الطرق التجارية بين العربية الجنوبية والعربية الشمالية والتي تفضي إلى كل من الخليج في الشرق والعراق وفارس والشام، ومن ثم تتوقف فيها القوافل التجارية القادمة من الجهتين للراحة والتزود بالماء والغذاء ولتسويق بعض ما تحمله من بضائع، وتتبضع من منتجات بحران المختلفة لتسويقها بأماكن أخرى وربما أن بعض أهلها كانوا يشاركون في هذه القوافل بصفتهم تجاراً أو رجال خدمات. وليس من المستبعد أنه كان فيها مناجم لبعض المعادن الثمينة. وبسبب موقعها المهم واقتصادها المزدهر في أكثر مناجم لبعض المعادن الثمينة. وبسبب موقعها المهم واقتصادها المزدهر في أكثر الأزمنة تعرضت للغزو وطمع الطامعين فأصيبت بذلك بأضرار فادحة مراراً.

وعلاقاتها بالقوى المحاورة من ممالك وقبائل لم تكن دائماً على حال واحـــدة، فهي تتقلب بين التحالف والصراع، والصراع يكون إما على اختلاف مصـــالح أو

محاولة الأقوى الهيمنة على الأضعف، لكن على ما يظهر أن علاقاقها بالأحباش قديمة وكانت بالمجمل علاقة ودية. ويؤيد ذلك ما ورد في النقش الذي أعطي اسم Jamme, Sabean Inscriptions] تولى أمر المستقرين المستقرين الذين صاروا بين جيشين وأنه قام بواجبه... وأنه خاض حروباً في منطقة خلف (نجرن) نجران لمحاربة مقاتلي (حبشن) الحبش ومسن كان يؤازرهم. ويظهر من هذا النص أن نجران كانست في أيدي الحبشة في هذا الزمن.

ومعروف أن علاقة العربية الجنوبية بصفة عامة بالحبشة علاقة تواصل وتفاعل وصراع كل منهما أثّر بالآخر من حيث اللغة والكتابة وكل وجوه التأثير الأحرى، ولكن الباحث يتساءل: لماذا حظيت بحران بتلك العلاقة الخاصة والتأثير القسوي رغم أنما منطقة داخلية بعيدة عن الساحل، ومن هذه العلاقة الخاصة اعتناق كشير من أهل نجران للديانة النصرانية، فإن لم يكن للحبشة يد في هذا فقد جمعتهما وحدة المعتقد ومن ثم بعض العلاقات المشتركة.

المصادر العربية من خلال عدد من الروايات المتباينة تجعل دخول النصرانية في نجران واليمن بصفة عامة لا علاقة للحبشة فيه وتجعلها نتيجة لجهود أفراد عسرب وغير عرب، ووفقاً لهذه الروايات فقد تم دخول النصرانية عن طريق الصدفة لا عن طريق التبشير المخطط له والمدعوم إما من حكومة أو مؤسسات كنسية تملك الخطط والوسائل المالية والبشرية لتنفيذ مشاريعها. وهو أمر أرى صحة قبوله بدليل رد الفعل الدولي عند كل من الإمبراطورية البيزنطية والمملكة الحبشية والقوى النصرانية في المناطق العربية في الأطراف الشمالية الشرقية والشمالية على حادثة قتل نصارى نجران من قبل ذي نواس، والذي أتى متأخراً لأكثر من عام وبعد التفكير في كيفية الاستفادة من هذه الحادثة لصالحهم كما سيأتي في تفصيل الحق.

#### نقش النمارة:

عثر المستشرقان رينيه دوسو وفريدريك ماكلر سنة ١٩٠١، على شاهد قرم مصنوع من حجر البازلت، على بعد كيلومتر من النمارة القائمة على أنقاض قصر روماني شرقي جبل الدروز. وهو مكان لا يخلو من مؤثرات لغوية غير عربية، لأن النمارة تقع في بلاد الشام التي كانت تغلب عليها الآرامية.

رسم الحروف النبطية وقراءة نقش النمارة عربياً كما نشره المستشرق الفرنسي رينيه دوسو عام ١٩٠٥ (أضيفت الأرقام للتوضيح).

وفي الأسفل كلمات النقش بالحروف النبطية وترجمتها العربية، حسب قراءات وتفسيرات غالبية الذين درسوا هذا النقش في العالم العربي، علماً أن هناك اختلافاً بينهم في قراءة بعض الكلمات العربية أو تفسير معناها:



«تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجأ بزجي في حبج نجرن مدينت شمرو ملك معدو ونزل بنيه الشعوب ووكلهن فرس والروم فلم يبلغ مبلغه عكدي هلك سنت ٢٢٣ يوم ٧ بكلول بلسعد ذو ولده»

وهذا تفسير القراءة أعلاه بالعربية الحديثة:

«تي نفسُ امْرئ القيس بن عَمرو ملك العرب كُلّها الذي أسرَ التاجَ ومَلكَ الأَسْدِيِّين ونـزارَ وملوكَهم، وهرِّبَ مذحجَ عكداً. وجاء يزجي في حَبَج بحران مدينةِ شمر. ومَلك مَعَدِّ ونـزِّلَ بنيهِ الشعوبَ، ووكَلهم فارس والروم. فلم يبلُغ ملِكٌ مبلغَه عكداً. هلكَ سنة ٢٢٣ يوم ٧ بكسلول. فليسعد الذي ولدَه

وافترض جميع قراء نقش حجر النمارة لأكثر من قرن ومنذ عشور دوسو عليها عام ١٩٠١م أن هذا الحجر المعروض الآن في متحف اللوفر بباريس (انظر الشكل رقم ١٢) كان شاهد قبر أهم ملوك العرب قبل الإسلام: امرؤ القيس بن عمرو. وهنا يقول المؤلف والباحث سعد الدين أبو الحَب:

"إلا أنني وبعد استقصائي المعمّق لحروف النقش النبطية وبعد ترجمتها للحروف العربية توصلت إلى أن هذه الفرضية المعتمدة على قراءة دوسو الأولية، فرضية خاطئة وغير دقيقة.

فبعد إعادة قراءتي لنقش النمارة ولنقشي أم الجمال ورقوش (وهذه النقوش الثلاثة هي النقوش النبطية الوحيدة التي كتبت بلغة عربية، حسب ادعاء المستشرقين)، اكتشفت أن نقش النمارة كان يتحدث عن فارس مجهول اسمع عكدي، وهو قد يكون شخصية قبلية عربية أو أحد المحاربين العرب، ممن استطاع من خلال عمله تحت إمرة قوات الروم أو بالتنسيق معها أن يوقع الهزيمة بقبيلة مذحج القوية والمتنفذة في بلاد اليمن، أوائل القرن الرابع الميلادي. وحسب قراءتي يمكننا تقسيم نص نقش النمارة إلى ثلاثة أحزاء، فقرة المقدمة وهي عبارة قسم وتعظيم لروح الملك امرؤ القيس ليس إلا، وفقرة المتن وهي فقرة طويلة تفصيلية تصف إنجازات عكدي وانتصاراته في معركة واحدة لا غير، والخاتمة التي تعلن وفاة عكدى و تأريخها".

كما يواصل سعد الدين أبو الحب ويقول تكمن أهية قراءي لسنقش النمارة تحديداً في إثباتها أن لغة هذا النقش، والتي قرأها جمع غفير من الباحثين بعربية ركيكة أعجمية، كانت في واقع الحال لغة عربية فصحى متينة لا تشوبها أية شائبة لغوية أو نحوية. ونظراً لأن نقش النمارة جاء قبل أربعة قرون من الإسلام، فإن قراءي الجديدة له ستجعله دليلاً مادياً قاطعاً وملموساً ومرجعاً معتمداً، يثبت أن العربية الفصحى، أو كما أسماها المستشرقون بالعربية الكلاسيكية، لم تكن وليدة العصر الإسلامي و لم تكن لغة محصورة في استخدامها عند قوم عربي معين أو في موقع جغرافي محدّد؛ إنما هي اللغة الأم التي كتبت وفقها أقوام العرب المختلفة نصوصها وخطاباتها الهامة وتغنّب باستخدامها في تأليف أشعارها الجميلة، قبل وبعد الإسلام.

وفي الختام، أضع بين يدي القارئ الكريم، أدناه، قــراءتي لــنقش النمــارة بالكلمات العربية الحديثة وفقاً لترجمتي الحرفية عن النبطية، بعد إضــافة حــروف الألف والحركات وإزالة حروف الواو النبطية الإضافية وإبــدال الــراء النبطيــة بالنون، وبعد إضافة فوارز ونقاط وكلمات بديلــة داخــل الأقــواس، وذلــك للتوضيح:

{نَيَا (قَسماً يا؛ يا) نَفسُ (روحُ؛ دَمُ) امرؤ القيس بن عَمْرو، مَلِكُ العَسرَبِ كُلُها، ذو أَسَد التاج (كُنية)، ومَلِكُ الأسَديين (قبائل أسد في نَحْدُ) ونزار (بنو نزار في الحجاز) وملُوكَهُمُ. (لقد) هَرَّبَ مِذْحِج (قبيلة بمانية) عكْدي (اسم علم)، وجاء (أي عكْدي) يزُجُها (يُقاتلها بضراوة) في رُتِج (أزقة ؛ طُرُق ضيَّقة) نَجران، مدينة شِمرْ (الملك شِمرْ يَرعشْ)، مَلِكُ مَعَد (بنو مَعَدْ)، وبَيّنَ (مَيّزَ بَسِيْنَ) بنيها الشعوب (فروع قبيلة مِذْحج)، ووكلّهُنَّ (وضَعَهُنَّ تحت حماية) فُرْسانُ الروم، فَلمْ يبلغْ مَلِكٌ (أي حتى مَلِكٌ) مَبلغه (ما بَلغَهُ عكدي). عكْدي هَلكَ (مات ؛ قُتِلَلَ) سَنَة ٢٢٣ (٣٢٨)، يَومْ ٧ بكسلولُ (كانون الأول)، يا لِسَعْدِ (يا لسعادةِ) ذو (الذي) وَلَدَه (أَنْجَبَهُ)}.

وأكد الربيعي أن هناك اتفاقية وقعت تحت مسمى دبلوماسية الكنائس بين بيزنطة ممثلة في قسطنيوس ابن قسطنطين الكبير وقساوسة نجران لتأمين سلامة طرق القوافل عام ٣٣٠م (كأول اتفاقية سلام في العالم) نقلاً من كتاب شيخو ٥٧.

حيث كانت العلاقات بين بيزنطة وبحران متداخلة بسبب المصالح السياسية والدينية والتحارية خصوصاً في عهد الإمبراطور قسطنيوس والذي كان له رغبة قوية في توثيق العلاقات مع مسيحي نجران بهدف قطع الطريق على الفرس والحد من نفوذهم السياسي مستغلاً الصلات العائلية بين الحيرة وبني كعب سادة نجران وأساقفتها.

ويضيف الربيعي أنه في عام ٣٣٦م أي بعد ست سنوات من الاتفاقية أرسل قسطنيوس وفداً كنسياً ترأسه تاوفيل الهندي من أجل التبشير بالآريوسية في الجزيرة العربية والحصول من سادة نجران وملوك اليمن على الإذن ببناء ثلاث كنائس في ظفار وعدن وباب المندب.

وطبعاً ليس الهدف دينياً كما يرى شيخو وإنما الحصول على طريق تجاري في البحر الأحمر وتضيق الخناق سياسياً على سابور الثاني ٣٠٩-٣٧٩م، وفي عهد حستين الأول ٥١٨-٢٧٥م (وقت وقوع حادثة الأخدود الشهيرة) مثل ذلك لها تحدي رغم ألها وقفت عاجزة عن فعل أي شي لمدة عام كامل مورست فيه جميع أنواع الاضطهاد ضد أساقفة نجران.

كانت تلك الفترة "أي فترة الحرق" تمثّل صراعاً وشدّاً وجذباً بين بيزنطة والفرس، حيث تمثّل هروب دوس ابن ثعلبان من المحرقة واتجاهه إلى ملك الحبشي للدعم وتردد الحبشة في ذلك حتى وحدت الدعم الخفي من بيزنطة للملك الحبشي الصبان على التدخل في اليمن وهي فرصة من ذهب لهم أي بيزنطة لوضع يدها على شواطئ عدن وفرض السيطرة على طرق التجارة الدولية ومن جهة أخسرى فرصة كبرى للحبشة للتوسّع في أطماعها بسبب قموّر الأحمق ذي نواس علماً بأن الحبشة وبيزنطة تعتبران نصارى نجران جماعة مذهبية مارقة.

والجدير بالذكر هنا أن الأحباش سيطرت على اليمن لمدة نصف قرن كتالي: ارياط من ٥٢٥-٥٣٧م.

أيرهه (أيراهام) من ٥٣٧-٥٧٠م.

يكسوم ابن أبرهه من ٥٧٠- ٧٧٦م.

مسروق ابن أبرهه من ۷۷-٥٧٥م.

ونتيجة لذلك اشتد الصراع مرة أخرى بين بيزنطة والفرس من خلال دعسم الفرس لحركة تمرّد في اليمن داخلية بقيادة سيف بسن ذي يسزن (أي صساحب الأذن)(١) كما يصفه الربيعي في كتابه المسيح العربسي، حيث وجسد الفسرس أنفسهم في وضع صعب حيث قاموا بعملية مزدوجة تتمثّل في خطب ودّ اليمن من

<sup>(</sup>١) انظر: المسيح العربي، فاضل الربيعي.

جهة، ومن جهة أخرى التنديد بمم لإيقاف اضطهاد اليهود لنصارى نجران، لذلك كانت بيزنطة تضغط على ذي نواس اليهودي الحميري لتصفية مسيحيي نجران والذي نتج عنه أكبر محرقة عرفها التاريخ البشري حطّم من خلالها مركزاً روحياً ودينياً مهماً ذُكر في القرآن الكريم من خلال سورة البروج.

فالفرس قدّموا أنفسهم كحماة للنسطورية في البداية ثم بعد مدة من الـــزمن يدافعون عن اليهودية، وهم من عمل على تعطيل الاتفاقيات التي أبرمتها بيزنطة مع نحران واليمن.

علماً بأن الصراع في بيزنطة كان من اتجاهين:

الأول: مونوفيزي (مذهب الطبيعة الواحدة) مذهب أهل الشام ومصر. والثانى: ديو فيزي (مذهب الطبيعتين {الخلقيدونية} أو {الأرثوذكسية}).

## طريق القوافل (انظر الملحق شكل ١٨)

ساعد مناخ اليمن على نمو اللبان في منطقة المهرة وظفار، تميّزت هذه المناطق بإنتاجها أفضل وأجود أنواع اللبان. أسهم اللبان في تجارة ذاك الزمان فنشطت تجارة التوابل كالمر والكركم وغيرهما من التوابل. كان طريق اللبان يمتد من ميناء قنا في مصب وادي ميفعة على بحر العرب إلى غزة على البحر المتوسط، مروراً بمدينة شبوة ومأرب، ثم يمر بوادي الجوف، ومنه إلى نحران حيث يتفرع إلى فرعين. كان طريق اللبان يمر عبر قرية الفاو في وادي الدواسر، ومنه إلى هحر في منطقة الخليج، ثم إلى حنوب وادي الرافدين وطريق رئيس يمتد من نحران نحو الشمال، ماراً بيثرب، ثم ددان في شمال الحجاز، ومنه إلى البتراء، ويتجه الطريق الرئيس من البتراء نحو ميناء غزة. بينما يتجه فرع آخر إلى دمشق وإلى مدن الساحل الفينيقي (۱).

شهدت حقبة المكاربة في جنوب شبه الجزيرة العربية أحداثاً مهمة من أحسل التطور اللاحق، أهمها: التوسع الكبير لأراضي الدولة السبئية في الربع الثاني من

<sup>(</sup>١) انظر: صفة حزيرة العرب للهمداني، ص ٣٠٤-٣٠٥؛ نجران منطلق القوافل، عبد السرحمن الأنصاري، ص ١٨.

الألف الأول ق.م (من نجران وحتى السواحل الجنوبية لشبه جزيرة العرب ومن سواحل البحر الأحمر حتى حضرموت)، وتوسعت شبكات الري الصناعي وتطورت بشكل ملحوظ. وسيطرت سبأ على المنطقة وعلى التجارة وما يتبعها من تأثيرات اقتصادية وثقافية ونحو ذلك. يمعنى تشكّل جهاز دولة معقد، لعبت بواسطته سبأ، في ما بعد دوراً محورياً في المنطقة. نعتقد أنه على أساس معطيات عدة نقوش عربية جنوبية، فإن هذه الحقبة الزمنية من تاريخ الدولة السبئية تتميز بنمو واضح للعبودية وتطور الملكية الخاصة للأرض، ونمو دور التجارة، على أساس تخصّص كل مقاطعة على حدة، ومن ثم ظهور مراكز تجارية ضحمة، لذلك فقد وضع هذا النهوض الاقتصادي الدولة السبئية، على طريق العلاقات تجارية وربما الدولية، منذ القرن العاشر قبل الميلاد. أي أنما بدأت تقيم علاقات تجارية وربما دبلوماسية مع بلدان شرق البحر المتوسط.

مما سبق أؤكد على أن أهل نجران لديهم ارتباط من نوع خــاص بأرضــهم وتراب نجران، ولا يمكن أن يقدّموا أي تنازلات في سبيل الذود عن نجران الأرض والإنسان ولنا في مؤمني هذه المدينة أنموذج.

وتشير بعض الدراسات الجادة (مثل: التوراة جاءت من جزيرة العرب/ كمال الصليبي، جغرافية التوراة - مصر وبنو إسرائيل في عسير/ زياد مي، تاريخ سوريا القديم/ أحمد داوود) إلى أن اليهودية هي إحدى الديانات العربية، اليي نشأت أصلاً في غرب الجزيرة العربية (۱).

يبدو أن شبه الجزيرة العربية قد عاشت في هذه الحقبة التاريخية بالذات عصرها الذهبي وفردوسها المفقود، حيث كانت تحتضن أهم الطرق التجارية العالمية البرية والبحرية. كان الخليج العربي في الشرق والبحر الأحمر في الغيرب والبحر العربي في جنوب الجزيرة العربية والموانئ والثغور البحرية العربية المطلة عليها تغص بالسفن، التي تنقل البضائع والتجارة العالمية آنذاك بين حوض البحر الأبيض المتوسط الخاضع للسيادة العربية الكاملة، الأشورية والبابلية والفينيقية والمصرية وبين موانئ الهند والصين. وفي موازاة هذا المر المائي كان هناك خيط

<sup>(</sup>١) انظر: طبيعة اليهودية في الجزيرة العربية.

بري للقوافل يربط بلاد الشام والعراق ومصر عبر نجد والحجاز باليمن وعمان. في ظل هذا الانتعاش الاقتصادي، الذي شهدته الجزيرة العربية في هذه الحقبة، استقر البدو والرعاة وتطورت الزراعة وبنيت السدود. كذلك كثرت الأسواق وازدهرت المدن والثغور وأصلحت الطرق وشيّدت المعابد. استمر هذا العصر الذهبي في جزيرة العرب أكثر من ألف عام. هذا العصر تمجّده التوراة كثيراً وتخلّده بالمزامير ويشير إليه القرآن الكريم في قصص عاد وثمود وإرم وفرعون ومدين وسبأ والأحدود.

بسبب التنافس والنراع المستمر بين الدول العربية القديمة من الفينيقيين والأشوريين والبابليين والمصريين في السيطرة على هذا الممر التحساري والبحسري الهام، في القرون الثامن والسابع والسادس قبل الميلاد، ثم أخيراً صعود الإمبراطورية الفارسية وتدمير الدولة البابلية وإحراق عاصمتها بابل ثم غزو العاصمة الثانية تيماء عام ٥٣٩ ق.م، تعرضت الجزيرة العربية كسائر المشرق العربي القسديم آنذاك لاضطرابات وكوارث اقتصادية وسياسية خطيرة، وظلت عقودا طويلة فريسة للسلب والنهب والسبسى، فدمرت القرى والمدن وبادت كثير من القبائل العربية أو وقعت في الأسر أو اضطرت إلى هجر مواطنها الأصلية. ربما كان أخطر هـــذه الأحداث هي حملة الملك الأشوري سرجون الثاني (٧٢١ ق.م)، حيث دمرت مملكة إسرائيل في الشمال، ثم حملتا الملك البابلي نبوخذنصر (٥٩٧ ثم ٥٨٧ ق.م، غزوة ذات عرق قرب مكة)، حيث تمّ تدمير مملكة يهودا في الجنــوب وتخريــب عاصمتها أورشليم (القدس القديمة في عسير، التي ربما هي اليوم قرية فرت الواقعة قرب مدينة الطائف<sup>(١)</sup>، وأخذ كثير من كهنة وأعيان القبائل، ومن ضـــمنهم بنـــو إسرائيل (بنو إسرائيل كانوا آنذاك أقرب إلى تحالف قبلي يضم عدداً من قبائل الحجاز في غرب الجزيرة العربية) أسرى إلى نينوة وآشور وبابل. لعل بعــض مـــا تحدّثت به التوراة، وما يرد في القرآن الكريم، وما يرويه المؤرخون المسلمون(٢) عن العرب البائدة مثل عاد وثمود وطسم وجديس والعماليق والهيار سد مأرب،

<sup>(</sup>١) انظر: د. كمال الصليبي، التوراة جاءت من جزيرة العرب.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبري، تاريخ الملوك.

وكذلك حملة الملك البابلي نبو حذنصر (غزوة ذات عرق عام ٥٨٧ ق.م مـثلاً)، يرتبط بهذا التاريخ المضطرب بالذات وبهذه الكوارث والمحن التي ألمت بهذا الجيزء من غرب الجزيرة العربية. إن هذا الفصل من تاريخ العرب القدماء يعطى تفسيراً معقولاً لاندثار حضارات الجزيرة العربية ولاختفاء بني إسرائيل ككيان سياسي واجتماعي وتحالف قبلي من الوجود واندثارهم (العرب البائدة). أما اليهو ديـة، المة، كانت في البداية ديناً قبلياً أو قومياً خاصاً بالعرب من بني إسرائيل في الحجاز، فقد واصلت انتشارها واعتنقها كثير من القبائل والشعوب العربية الأخرى في وقت لاحق، فوصلت أولاً إلى اليمن والحبشة، كما بلغيت في القرنين الرابيع والثالث قبل الميلاد شمال أفريقيا ومصر والشام والعراق. وقبل ظهور النصرانية والإسلام كانت اليهودية ديناً سائداً في الوطن العربي بين جميع الشعوب العربية من الأشوريين والبابليين والكلدانيين والآراميين والمصريين والأحباش. وعند ظهور الإسلام كان كثير من قبائل الجزيرة العربية وحواضرها يدين باليهودية، وكانت مدن تيماء ويثرب ونجران مراكز يهودية معروفة. كذلك كان الشاعر العربي الجاهلي السموأل بن غريض بن عادياء الأزدى، من بطون قحطان، الذي يضرب به المثل في الوفاء عند العرب يهودي الديانة ويسكن في حير القريبة من يثرب.

ولعلّي أخلص إلى أسباب رئيسة أدت إلى هجوم ذي نــواس علـــي نجــران منها:

- ١- الدعم البيزنطي والضغط على اليمن لإزالة النساطرة.
- ٢- نجران بالنسبة لليمنيين قبلتهم التي حرجت من سيطرهم وعودها لليمن
   مسألة حياة أو موت.
- ٣- القضاء على النصرانية العربية الجديدة هو مدخل لبسط النفوذ على نجران.
  - ٤- زيادة لنفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة.
  - ٥- التعصب الشديد لليهودية العربية وإعادة نشرها.

#### طريق الرضراض

كان من بحران إلى البصرة طريق الرضراض وكانت المسافة فيما بين هاتين المدينتين سبعة أيام. وقد بني على حد كل فرسخ (۱) منه ميل بالآجر والجص من بناء عمرو بن معدي كرب الزبيدي، والأصح من بناء النعمان بن المنذر لما خرج من أرض اليمن طالباً العراق، والأصح إنّه بناء سيف بن ذي يزن لما حرج إلى ناحية العراق واستنجد بكسرى بن قباذ بن يزدجرد بن هرمز، ملك من ملوك الفرس، والأصح إنّما بنته عرب جاهلية لما سكنوا أرض نجد لأنهم كانوا في تلك الديار شبه السوس في الأرض والناموس الحفر (وهو مشل محطات الاستراحات الموجودة على الطرق السريعة الآن، فكل ٣٠ كم تقريباً توجد محطة).

حدّثني هشام بن مسعود النحراني في دار الإمارة قال: إنّه كان هذا الطريق ينفذ إلى الكوفة، أو قال: إلى البصرة، وكان أهل اليمن يسافرون إليه بالحمير وعليهم الأديم إلى إحدى هاتين المدينتين في العام مرتين. قلت: وعلى أي الأمكنة كان مسلكهم؟ قال: على اليمامة والحساء والبصرة. قلت: ومتى كان عهدكم بعمرانه؟ قال: سنة عشرين وخمس مائة وقال:

لًا رأيت سلوى غير متجه دخلت بالرغم مني تحست طاعتكم

وإنَّ غرب شفاري عدد مفلولا ليقضي الله أمراً كيان مفعولًا

وقال آخر:

فقالوا ما إلى هذا السبيل فإن الحروفي الدنيا قليل

ســــاًلت النــــاس عــــن خــــل وفي تمسـّـــك إن ظفـــرت بــــود حــــرّ

<sup>(</sup>۱) الفَرْسَخ: وحدة قياس للطول وهو فارسيٌّ معرّب، (مأخوذ من الفرسخ الذي هــو البُّــكون أو الفُرْجَة والمسافة) ويعادل الفرسخ ثلاثة أميــال، وهــو يعــادل أيضــاً ١٥,٨٤٠ قـــدماً أو ٤,٨٢٨ كم.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المستبصر، ابن الجاور، مصدر الكتاب: موقع الوراق.

#### جبل صهيون

يقول الأعشى(١):

أيا سَيِّدَي نَحران لا أوصِينكُما فإن تَفعَلا خيراً وترتديا به وإن تَكفِيا نَحران أمر عَظيمَة وإن أَحلَبَت صِهيَونُ يَوماً عَلَيكُما

بِنَجرانَ فیما نابَها وَاِعتَراکُما فَاِعَدَاکُما فَاللَّهُمَا فَاللَّهُمَا فَاللَّهُمَا فَاللَّهُمَا فَاللَّهُمَا فَقَبَلَکُما ما سادَها أَبُواکُما فَاللَّهُ رَحى الحَربِ الدَّكوكِ رِحاکُما

{عندما صعد الملك اليمني اليهودي يوسف بن زرعة بن حِمْيـر الأصـغر، المعروف عند المؤرخين العرب باسم ذي نواس الحميري في العام ٢٤٥م إلى عرش اليمن، إثر مكيدة انقلاب قصر انتزع بواسطتها السلطة من أيدي الأسرة السبئية، أعلن على الفور عن عودة اليهودية إلى اليمن كله ديناً رسمياً داعياً اليمنيين جميعــــاً للعودة إلى دين آبائهم وأجدادهم. هذه الواقعة يتوافق عليها كل المؤرخين العرب الكلاسيكيين. إثر ذلك قرّر الملك اليمني اليهودي الزحف على نجران التي كانت المسيحية الوليدة فيها آنئذ تتطور بسرعة مذهلة حيث تنتشر وتقام علسي أرضهها الكنائس الكبرى. ويبدو أن لانتشار المسيحية الشرقية على المذهبين النسطوري والمونوفيزي في نجران صلة حميمة بتصاعد المشاعر المعادية لها في اليمن. كما أن لهذا الانتشار صلة موازية بيقظة مشاعر اليمنيين للعودة إلى اليهودية. وبذلك نشـــأ في هذا الوقت، وقبل ظهور الإسلام بأكثر من نصف قرن على الأقل، وضع ديني وسياسي معقد ساهم في تفاقم التوتّر الديني بين العاصمتين اليمنية والنجرانية. وفي هذا الوقت، وحين كان الملك اليمني المتهوّد يستعد للزحف نحو العاصمة المسيحية في الجنوب الغربسي من جزيرة العرب، كان الأعشى الهمداني، اليمني النصراني المتعاطف مع أساقفة نجران، يسافر على عجل ويلتقي أساقفتها من بسني كعسب، محذراً من حرب يُعدّ لها يهود اليمن. وفي هذا اللقاء قال الأعشى قصيدته الشهيرة

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى (ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له أعشى بكر بن وائل، والأعشى الكبير. من شـــعراء الطبقـــة الأولى في الجاهلية).

التي حذّر فيها عبد المسيح بن الديان أسقف نجران وشقيقه ومساعده وراعـــي كنيسته يزيد.

وفي نطاق هذه الحرب وقع الحادث التاريخي الذي سجله القرآن الكريم في آية الأخدود من سورة البروج. قال تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأَخْدُودِ \* النّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾. وهي الآية التي سجلت لحظة الاضطهاد اليهودي لنصارى نجران، حيث رُمي ما يزيد على ١٦ ألف نصراني في أحدود من نار، فكانت محرقة عظيمة لم يعرفها التاريخ من قبل. وقد اهتز وجدان العرب في الجزيرة والبادية وهم يتلقون أنباء الاضطهاد الذي تعرض له نصارى نجران، ورأوا فيه نذر حرب دينية مخيفة. لذلك فإن رواة الأحبار القدامي محسن رووا القصة والتي سجلتها وثائق الكنيسة بدقة، كانوا يعرفون جغرافية الحدث التاريخي، ويعرفون جيداً حبل صهيون الذي هبط منه حنود الملك اليهودي ذي نواس وليعرفون جيداً حبل صهيون الذي هبط منه حنود الملك اليهودي ذي نواس الحميري، ليتجهوا منه مباشرة نحو نجران (١٠).

يقول الهمداني أن جبل صهيون يقع في اليمن القديم فهو يصل سلسلة حبال السر بنجران في سرو حِمْير إلى الشرق من صنعاء. وهذا تطابق مسذهل بين النصوص التي سجلها الهمداني لجغرافية اليمن ونصوص التوراة حول هذا الجبل(٢).

"أيا نجران مدينة بأس، مدينة صهيون، الرصد الثاني، رصد كنت للذين يبشرون بكلمه الله" وهذا نص من كتاب الرواية العربية لاستشهاد القديس حارث بن كعب يتحدث عن حبل صهيون ولا زال يصعب تحديد مكان هذا الجبل على أرض الواقع في مدينة نجران حالياً.

<sup>(</sup>١) فاضل الربيعي، المسيح العربسي، مصدر مذكور.

<sup>(</sup>٢) الهمدان، صفة جزيرة العرب.

<sup>(</sup>٣) الرواية العربية لاستشهاد القديس حارث بن كعب ورفقائه في مدينة نجران، ص ١١٨.

# الفصل الرابع

- فيمون وعباالله بن الثامر
  - فيمون
  - رفقه صالح
    - الضرير
    - الشجرة
- فيمون وصالح ونشر النصرانية في نجران
  - عباسالله بن الثامر
  - نسب الحارث بن كعب
  - إسلام بني الحارث بن كعب
    - المباهلة

## فيمنون وعبد الله بن الثامر

يعتبر الدّين أحد أهم عوامل التغيير في المجتمعات، وبنظرة سريعة لعمليّات التغيير في تاريخ المجتمعات البشريّة سنرى أن عامل الدين هو من العوامل الرئيسيّة في تكوين الحضارات، ويمكن القول أنه لا توجد دعوة دينيّة إلاّ ولها أتباع يؤمنون بها على النحو الذي يدفعهم للإيمان بصدقيّة هذه الدعوة، "ولاشكّ في أن أثر الدّين الصّحيح هو إصلاح القوم الذين خوطبوا به، وانتشالهم من حضيض الانحطاط إلى أوج السموّ"، ولا يقلّل من أهميّة هذه الدعوة عدم إيمان الآخرين بها، فكلّ قضيّة دينيّة لها من الأتباع كما لها الكثير من المعارضين، وهنا تبرز أهميّة عمليّة التغيير والتي تتم من خلال العمل على تبيان المكاسب الدنيويّة وفي الآخرة عند اعتناق الدّين الجديد.

لذا كان وجود الراهب فيمنون في فترة احتاج الناس فيها إلى دين حقيقيي ينتشلهم من التشرد والضياع والتشتت العقائدي في ذلك الزمن.

## فيمنون

من هو فيمنون!!؟؟<sup>(١)</sup>

هل هو مبشر بيزنطي؟ أم مبشر عربـــي متأغرق؟ خصوصاً أن كــــثيراً مـــن العرب تأغرقوا وأخذوا أسماء رومانية أو يونانية.

فمرقص وقس اسمان مسيحيان وأصلهما عربي فمثلاً مر القيس (المعبود القديم) أي امرؤ القيس وهذا يربطنا بالفصل السابق إدد إله الرعد وهو أحد أسماء بحران مدينة الرعد أي إله القوس هذا من مواطن عبادة هذا الإله فالرعد مرتبط بعبادة قوس قزح.

 <sup>(</sup>١) في الرَّوْض الأنف: «فيمؤن»، وفي الطَّبَرِيّ: «قيمؤن» بالْقَافِ، وَقيل إن اسْمه يجيى، وَكَـــانَ أبوهُ ملكاً فتوفى، وأرَادَ قومه أن يملكوه بعد أبيه، ففر من الْملك وَلزِمَ السياحة.

فيمنون رجل صالح بحتهد نصراني زاهد في الدنيا من بقايا أهل دين عيسى بن مريم في نجران. كان رجلاً مجاب الدعاء، وكان يطوف بين القرى المختلفة، ما أن يعرف بقرية، إلا خرج منها إلى قرية لا يعرف بها. كان لا يأكل إلا من ما يدخله عليه عمل يده. وكان بنّاء يصنع طوب الطين ويبني به. كان يعظّم الأحد. فإذا كان يوم الأحد توقف عن العمل، وخرج إلى البرية يصلي حتى المساء.

## رفقة صالح

وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك متحفياً، ففطن لشأنه رحل من أهلها يقال له "صالح". فأحبه صالح كثيراً، وكان يتبع فيميون خفية دون أن ينتبه، حتى خرج مرة في يوم أحد إلى فلاة من الأرض، كما كان يصنع، وقد تبعه صالح، وفيميون لا يدري، فحلس صالح منه منظر العين مستخفياً منه، لا يحب أن يعلم بمكانه، وقام فيميون يصلي، فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنين – الحية ذات الرؤوس السبعة – فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت، ورآها صالح ولم يدر ما يلتفت إليه، وأقبل على صلاته حتى فرغ منها، وأمسى فانصرف. وعَرف أنه قد عرف، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه؛ فقال له: يا فيميون: تعلم والله أي ما شعت، أمرى كما ترى، فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم، فلزمه صالح. وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه، وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا له فشفي، وإذا دعى إلى أحد به ضر لم يأته.

## الضرير

كان لرجل من أهل القرية ابن ضرير، فسأل عن شأن فيميون فقيل له: إنه لا يأتي أحداً دعاه، ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر. فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقى عليه ثوباً، ثم جاءه فقال له: يا فيميون، إني قد أردت أن أعمل في بيتي عملاً، فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه، فأشارطك عليه.

فانطلق معه، حتى دخل حجرته، ثم قال له:

ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟

قال: كذا وكذا؟

ثم انتشط الرجل الثوب عن الصبي، ثم قال له:

يا فيميون، عبد من عباد الله أصابه ما ترى، فادع الله له. فدعا له فيميون، فقام الصبي ليس به بأس.

## الشجرة

وعرف فيميون أنه قد عرف، فخرج من القرية وتبعه صالح، فبينما هو يمشي في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة، فناداه منها رجل،

فقال: يا فيميون.

قال: نعم.

قال: ما زلت أنظرك وأقول متى هو جاء، حتى سمعت صوتك، فعرفت أنك هو، لا تبرح حتى تقوم علىّ، فإني ميت الآن.

فمات وقام عليه حتى واراه، ثم انصرف، وتبعه صالح، حتى وطئا بعض أرض العرب.

## اختطافهما وييعهما

اختطفتهما سيارة من بعض العرب، فخرجوا بحما حتى باعوهما بنجران، وهنا مفارقة أنحما وأهل نجران يومئذ على دين العرب، يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم، لها عيد في كل سنة، إذا كان ذلك العيد علّقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوماً. ابتاع فيميون رجل من أشرافهم، وابتاع صالح.

#### النخلة

"ويعتقد حسب الروايات المحليه أنها في زور وادعه بنجران".

كان فيميون إذا قام من الليل يتهجد (يصلي طوال الليل) في بيت له - أسكنه إياه سيده - يصلي، استسرج له البيتُ نوراً حتى يصبح من غير مصباح؛ فرأى ذلك سيده، فأعجبه ما يرى منه، فسأله عن دينه، فأحبره به، وقال له فيميون:

إنما أنتم في باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهــــي الذي أعبده لأهلكها، وهو الله وحده لا شريك له.

فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك، وتركنا ما نحن عليه. فقام فيميون، فتطهر وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحاً فجعفتها من أصلها فألقتها، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه، فأصبحوا مسيحيين وآمنوا بدين عيسى بن مريم، ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب(١).

هناك حديث موسّع لفاضل الربيعي في كتابه المسيح العربي عن نخلة نجران والربط بين ولادة مريم لسيدنا عيسى بن مريم لليقائل مدعماً ذلك بالربط بأحاديث وشواهد عدة منها طلب الرسول للهجية من حالد بن الوليد مهاجمة وادي نخلة وتحطيم تمثال العزى، حيث إن هناك واديين للنحلة الأول: وادي نخلة الشامية وهو من أودية بني هذيل في طريق مكة وعلى بعد ليلتين.

الثاني: وادي نخلة اليمانية: وهو المقصود منه وادي نجــران والــــذي لا زال يتداول حتى اليوم تحت مسمى وادي نجران.

# فيميون وصالح ونشر النصرانية بنجران

قال ابن إسحاق: حدّثني المغيرة بن أبي لبيد مولى الأحنس عن وهب بن منبه اليماني أنه حدّثهم: أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجلاً من بقايا أهل دين عيسى بن مريم يقال له فيميون، وكان رجلاً صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا، مجاب الدعوة وكان سائحاً ينزل بين القرى، لا يُعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لا يُعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بنّاء يعمل الطين

السيرة النبوية لابن هشام - عبد الملك بن هشام المعافري.

وكان يعظّم الأحد، فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئًا، وخرج إلى فلاة مسن الأرض يصلي بما حتى يمسى.

قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفياً، ففطن لشأنه رجل من أهلها يقال له صالح، فأحبه صالح حباً لم يحبّه شيئاً كان قبله، فكان يتبعه حيث ذهب، ولا يفطن له فيميون: حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فسلاة مسن الأرض، كما كان يصنع، وقد اتبعه صالح، وفيميون لا يدري، فحلس صالح منسه منظر العين مستخفياً منه، لا يحب أن يعلم بمكانه، وقام فيميون يصلي، فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنين – الحية ذات الرؤوس السبعة – فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت، ورآها صالح و لم يدر ما أصابحا، فحافها عليه، فَعِيلَ عَوْلُهُ، فصر خ يا فيميون، التنين قد أقبل نحوك؛ فلم يلتفت إليه، وأقبل على صلاته حتى فرغ منها، وأمسى فانصرف. وعرف أنه قد عُرف، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه؛ فقال له: يا فيميون: تعلم والله أي ما أحببت شيئاً قط حبك، وقد أردت صحبتك، والكينونة معك حيث كنت، فقال: ما شئت، أمرى كما ترى، فإن علمت أنبك والكينونة معك حيث كنت، فقال: ما شئت، أمرى كما ترى، فإن علمت أنبك فاحاه العبد به الضر دعا له فشفي، وإذا دعي إلى أحد به ضر لم يأته؛ وكان لرحل من أهل القرية ابن ضرير، فسأل عن شأن فيميون فقيل له: إنه لا يأتي أحداً دعاه، من أهل اللقرية إنه لا يأتي أحداً دعاه، ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر.

فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقى عليه ثوباً، ثم جاءه فقال له: يا فيميون، إني قد أردت أن أعمل في بيتي عملاً، فانطلق معني إليه حتى تنظر إليه، فأشارطك عليه. فانطلق معه، حتى دخل حجرته، ثم قال له: ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ قال: كذا وكذا؛ ثم انتشط الرجل الثوب عن الصبي، ثم قال له: يا فيميون، عبد من عباد الله أصابه ما ترى، فادع الله له. فدعا له فيميون، فقام الصبي ليس به بأس.

وعرف فيميون أنه قد عرف، فخرج من القرية واتبعه صالح، فبينما هو يمشي في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة، فناداه منها رجل، فقال: يا فيميون؛ قال: نعم؛ قال: ما زلت أنظرك وأقول متى هو جاء، حتى سمعت صوتك، فعرفت أنك

هو، لا تبرح حتى تقوم عليّ، فإني ميت الآن؛ قال: فمات وقام عليه حتى واراه، ثم انصرف، وتبعه صالح، حتى وطئا بعض أرض العرب، فعدوا عليهما.

فاختطفتهما سيارة من بعض العرب، فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران، وأهل نجران يومئذ على دين العرب، يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم، لها عيد في كل سنة، إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه، وحليّ النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوماً.

فابتاع فيميون رجل من أشرافهم، وابتاع صالحاً آخر.

فكان فيميون إذا قام من الليل يتهجد في بيت له - أسكنه إياه سيده - يصلي، استسرج له البيتُ نوراً حتى يصبح من غير مصباح؛ فرأى ذلك سيده، فأعجبه ما يرى منه، فسأله عن دينه، فأحبره به، وقال له فيميون: إنما أنتم في باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهي الدي أعبده لأهلكها، وهو الله وحده لا شريك له.

قال: فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك، وتركنا ما نحسن عليه. قال: فقام فيميون، فتطهر وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحا فجعفتها من أصلها فألقتها، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه، فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم عليقيا ، ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب.

قال ابن إسحاق: فهذا حديث وهب بن منبه عن أهل نجران.

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها:

أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريباً من نجران - ونجران: القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها فيميون - ولم يسموه لي باسمه الذي سماه به وهب بن منبه، قالوا: رجل نزلها - ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القريسة التي بما الساحر، فجعل أهل نجران يرسلون غلماهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر فبعث إليه الثامر ابنه عبد الله بن الثامر، مع غلمان أهل نجران فكان إذا مر

بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فحعل يجلس إليه، ويسمع منه، حتى آمن، فوحد الله وعبده، وحعل يسأله عن شرائع الدين، حتى إذا فقه فيه حعل يسأله عن الاسم الأعظم، وكان يعلمه، فكتمه إياه، وقال له: يا ابن أحي، إنك لن تحمله، أحشى عليك ضعفك عنه، والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه، وتخوف ضعفه فيه، عمد إلى قداح فجمعها، ثم لم يبق الله اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح، ولكل اسم قدح، حتى إذا أحصاها أوقد لها ناراً، ثم جعل يقذفها فيها قدحاً قدحاً، حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه، فوثب القدد حسى خرج منها لم تضره شيئاً، فأخذه ثم أتى صاحبه فأخبره بأنه قد علم الاسم الدي خرج منها لم تضره شيئاً، فأخذه ثم أتى صاحبه فأخبره بأنه قد علم الاسم الدي كتمه؛ فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذا؛ قال: وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع؛

## عبد الله بن الثامر(١)

ينسب إليها عبد الله بن الثامر، سيد شهداء بحران؛ قال محمد بن القرطي: كان أهل بحران أهل شرك، وكان عندهم ساحر يعلم صبياهم السحر، فنزل هم رجل صالح وابتنى خيمة بحنب قرية الساحر، فجعل أهل بحران يبعثون أولادهم إلى الساحر لتعلم السحر، وفيهم غلام اسمه عبد الله، وكان ممره على خيمة الرحل الصالح، فأعجبه عبادة الرجل، فجعل يجلس إليه ويسمع منه أمور الدين حيى أسلم، وتعلم منه الشريعة والاسم الأعظم.

فقال له الرجل الصالح: عرفت الاسم الأعظم فاحفظ على نفسك، وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله إذا رأى أحداً من أصحاب العاهات يقول له: إن دخلت في ديني فإني أدعو الله ليعافيك! فيقول: نعم. فيدخل فيشفى حتى لم يبق بنجران أحد ذو ضربة، فرفع أمره إلى الملك فأحضره وقال: أفسدت على أهل نجران وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثّلن بك! فقال عبد الله: أنت لا تقدر على ذلك!

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام - عبد الملك بن هشام.

فحعل يلقيه من شاهق فيقوم سليماً ويرميه في ماء مغرق فيحرج سليماً! فقال له عبد الله: لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بمن آمنت به. فوحد الله و دحل في دينه ثم ضربه بعصاً كانت في يده فشحه شحة يسيرة، فمات عليها. فلما رأى أهل نجران ذلك قالوا: آمنا برب عبد الله. فحفر الملك أحدوداً وملأها حطباً وأضرم فيه.

وقال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رحلاً من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر حربة من حرب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده فإذا أخذت يده عنها ثعبت دماً وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها وفي يده حاتم مكتوب فيه ربي الله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا.

عن صهيب خَيْلُفُفُ : أنَّ رسولَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْه ، قَالَ: "كَانَ مَلِكٌ فَسِمَنْ كَانَ فَلامَا وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبرَ قَالَ للمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ فَابْعَثْ إلَي غُلاماً عُلَمْهُ، وَكَانَ فِي طريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعدَ إِلَيْه أَعَلَمْهُ السِّحْرَ؛ فَبَعثَ إِلَيْهِ غُلاماً يُعَلِّمُهُ، وَكَانَ فِي طريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعدَ إِلَيْه وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبُهُ، وكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ، مَرَّ بَالرَّاهَبِ وَقَعَدَ إِلَيْه، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ، مَرَّ بَالرَّاهَبِ وَقَعَدَ إِلَيْه، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إذَا خَشيتَ السَّاحِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ .

 إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدِّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبِّ غَيري؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، فَأَحَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى العُلَامِ، فَحَالَ بَهُ المَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْسِرىء الأَكْمَلَ فَحَىء بالغُلامِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْسِرىء الأَكْمَلَة وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ! فَقَالَ: إِنِّي لا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي الله تَعَالَى. فَأَخَلَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذَّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ؛ فَحِيء بالرَّاهِبِ فَقيلَ لَهُ: ارجِعْ عَنْ دِينكَ، فَلَمْ يَرَلْ يُعَذَّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ؛ فَحِيء بالرَّاهِبِ فَقيلَ لَهُ: ارجِعْ عَنْ دِينكَ، فَلَمْ يَرَلْ يُعَذَّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ؛ فَحِيء بالرَّاهِبِ فَقيلَ لَهُ: ارجِعْ عَنْ دِينكَ، فَلَمْ قَا بالمِنْشَارِ فَوْضِعَ المِنْشَارُ فِي مَفْرِقَ رَأْسِهِ،

فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِحَلِيسِ الْلِلْكِ فقيل لَهُ: ارْجعْ عَنْ دِينك، فَأَبَى، فَوضِعَ النِّنْسَارُ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالغُلاَمِ فقيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دِينك، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اَذْهَبُوا بِهِ إِلَى خَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَل، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينهِ وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَل، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَكُفنيهم بِمَا شِئْت، فَرَجَه فَالْ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي الْمَالِكُ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَل أَصْحَابُك؟ فَقَالَ: كَفَانِهِمُ الله تَعَالَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي فَقَالَ: كَفَانِهِمُ الله تَعَالَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي فَقَالَ: كَفَانِهِمُ الله تَعَالَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي فَقَالَ: كَفَانِهِمُ الله تَعَالَى، فَذَفَعَهُ إِلَى نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقَذِفُوهُ. فَذَهُوا بِهِ، فَقَالَ:

اللّهُمَّ اكْفِنيهَمْ ، كمَا شِئْتَ، فانْكَفَاتْ بهمَ السَّفينةُ فَغَرِقُوا، وَجَاء يَمْشَي إِلَي الْلِكِ. فَقَالَ لَهُ اللّلِكِ. فَقَالَ لَهُ اللّلِكِ. فَقَالَ لَهُ اللّلِكِ. فَقَالَ لِلمَلِكِ؛ اللّلِكِ. فَقَالَ لَهُ اللّلِكِ. فَقَالَ لِلمَلِكِ. وَاللّلَّ اللّهُ اللّلِكِ. فَقَالَ لِلمَلِكِ اللّهُ وَعَيدٍ إِنَّكَ لَمْتَ بقَاتلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِ. قَالَ: مَا هُو؟ قَالَ: تَحْمَعُ النَّاسَ في صَعيدٍ واحدٍ وتَصْلُبُني عَلَى جذْع، ثُمَّ ارْمِني، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتلتَني، فَحَمَع النَّاسَ في صَعيد واحدٍ، وصَلَبَهُ عَلَى جذْع، ثُمَّ أَخذَ سَهْماً مِنْ كِنَائِتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبدِ القَوْسِ صَعيد واحدٍ، وصَلَبَهُ عَلَى جذْع، ثُمَّ أَخذَ سَهْماً مِنْ كِنَائِتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبدِ القَوْسِ مُنْ عَالَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: بسمِ الله ربِّ العُلامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوقَعَ في صُدْعِهِ، فَوَضَعَ السَّهْمَ في كَبدِ صَعيد واحدٍ، وَصَلَبهُ عَلَى جذْع، ثُمَّ أَخذَ سَهْما مِنْ كِنَائِتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ في كَبدِ القَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بسمِ الله ربِّ العُلامِ، فَأْتِي اللّلكُ فقيلَ لَهُ: أَرَائِت مَا كُنْت صَعيد واحدٍ، وَصَلَبهُ عَلَى جذْع، فَمُ أَخذَ سَهُ مَا مَنْ فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا برَب العُلام، فَأَتِي المَلِكُ فقيلَ لَهُ: أَرَائِت مَا كُنْت مَا كُنْت تَخْذَرُ قَدْ والله نَزَلَ بكَ حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمْرَ بالأَخْدُودِ بِافُواهِ السَّكِكِ فَخَدَّتُ وأَضْرِمَ فيهَا النِّيرانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْحِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَقْحَمُوهُ فيهَا، أَوْ قَيلَ لَهُ الغَلامُ: يَا أُمهُ اصْبري فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ!" رواه مسلم.

وَيُقَال: إِنَّمَا قتل عبد الله بن النَّامِر قبل ذَلِك، قتله ملك كَانَ قبل ذِي نواس، هُوَ أَصْل ذَلِك الدِّين، وَإِنَّما قتل ذُو نواس من كَانَ بعده من أهل دينه. (رَاحِع الطَّبَريّ).

ولعلى هنا أتوقّف أمام عدد من النقاط:

- حين وضع المشار في منتصف رأسه ورفض أن يعود إلى الكفر، هل هذا يعدّ ذروه وسنام الإيمان لدى ابن الثامر!!؟
- بعد أن سقط الجنود من على الجبل، لماذا يصر الثامر بأن يعود للملك رغم علمه بما يترقبه من البطش والوعيد!!؟
  - إصرار الثامر على أن يجمع الناس!!؟
  - أصر ابن الثامر أن يأخذ سهماً من كنانته هو وليس أي كنانة!!؟

والسؤال الأخير الذي يطرح نفسه في خضم هذه الأحداث المتتالية لهـذه الحادثة.

ما سر قوله تعالى بعد أن قصّ البارئ حل شأنه علينا هذه القصة ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتُنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا...﴾؟؟؟ هل عرض الرب على هذه الفئة فرصة التوبة...؟؟؟؟

وهل هذا بحال للتوبة بعد هذه العملية الإجرامية بحرق المؤمنين المؤمنات...؟؟ وماذا نفهم من هذا العرض الرباني...؟؟

وقد كان لعبد الله بن الثامر قبر بجوار مدينة الأحدود مرتفع عن الأرض بحوالي المتر وبجواره شجري سدر وكان الناس يمرون بهذا القبر ويزورونه من وقت إلى آخر حتى هدم في بدايات العقد السابع بعد ألف وأربعمائة من الهجرة، وأكد على ذلك أمير نجران السابق تركي الماضي في كتابه"(١) ويوجد حي إلى الآن باسم أبو ثامر(١) (انظر رسم فلبي لحارطة الأحدود وتحديده للقبر في الملحق شكل ٣).

<sup>(</sup>١) من مذكرات تركي بن محمد الماضي عن العلاقات السنعوديه اليمنية ١٣٤٢-١٣٧١، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) ومن الرائج في نجران أسطورة خدم عبد الله بن ثامر وكان الناس عامه يقدمون لهـــم الأكـــل والشرب ويعطفون عليهم ويعتقدون الهم من خدم قبره والذين استمروا فترة طويلة وقد قابلت شخصياً أحد هؤلاء قبل عدة عقود.

## نسب الحارث ابن كعب ورجالها

بنو الحارث بن كعب بطن من بطون قبيلة مذحج العريقة التي كانت تحتل في عصر ما قبل الإسلام بقعة كبيرة من الأرض وكانت قبيلة مذحج تحتل بقاعاً شاسعة من الأرض، فقد امتد نفوذها من نجران إلى شبوة وسيف البحر في أقصى الجنوب، وهذا ما يفسر نجاح الأسود العنسي المذحجي في احتواء اليمن من نجران إلى حضرموت في غضون شهر، ولولا أن دعوته كانت باطلة ما زاحمه عليها أحد، ولا دافعه عن رئاستها ابن أنثى.

ومذحج قبيلة عربية قحطانية عدّها ابن الكلبي جمحمة من جماحم العرب، وهي قبيلة ذات شأن في الجاهلية والإسلام، وقد تفرّع من هذه القبيلة خلق عظيم كانوا بطوناً وأفخاذاً وجمرات العرب، ومن بطون هذه القبيلة، مراد بن مــذحج، وعنس بن مذحج، ولميس بن مذحج، وسعد العشيرة، وبنو الحارث بــن كعــب الذين سكنوا نجران، وكان منهم شعراء وقادة وغير ذلك.

## نسب الحارث بن كعب وقبائلها ورجال بني الحارث(١)

وَلَدَ مَالِكَ بِن أُدَد: خَالِداً، وسَعْد العَشِيرَةِ؛ وإنما سُمَّي سَعْد العَشِيرَةِ لأنه طالَ عَمُره فكان وَلَدِه وَوَلَدَ وَلَدِه ثَلَثْمائَةَ رَجُل، فكان يَركبُ فيهم، فيُقالُ: من هَؤُلاءِ معك؟ فيقولُ: عَشِرَتِي مَحَافَة العين عَليهم.

ويَحَايِرَ، وَهُوَ مُرَّاد، سُمَّي مُرَّاد لأنه تمرّد من اليَمَن.

وزَيْداً، وَهْوَ عَنْسُ؛ ولَمْساً، أهلَ بيتٍ مع عَــنْسُ؛ أُمَّهُـــم: سَــلَمْی بِنْـــت مَنْصور بن عِكْرمَةَ بن خَصْفَةَ بن قَيْس بن عَيْلان بن مُضَر.

فَوَلَدَ خَالِدَ بن مَالِك بن أُدَد: عُلَة.

فَوَلَدَ عُلَة بن خَالِد: عَمْرًا، وحَرْبًا.

فَوَلَدَ عَمْرُو بن عُلَة: كَعْبًا، وحَسْرًا، وَهْوَ النَّحَعُ وعَامِرًا، أُمَّهُم: المَهَنَّاة بِنْـــت مَالِك بن الأَوْس بن تَغْلِب؛ وَوُعَيْلاً بَطن مع بَني الحَارِثَ بالبَصْرَةِ.

<sup>(</sup>١) نسب معد واليمن الكبير لهشام أبو المنذر بن محمد السائب الكلبي المتوفى عام ٢٠٤هـ.

وهَؤُلاء بَنو الحَارثَ بن كَعْب.

فَوَلَدَ الْحَارِثَ بنَ كَعْب: كَعْباً ورَبَيعَةَ، أُمَّهُما هِنْدُ بِنْت النَّخَعُ. فَوَلَدَ رَبَيعَةً بن الحَارثَ: كَعْباً.

فَوَلَدَ كَعْب بن رَبَيعَةً: مَالِكاً، ورَبَيعَةً، ومُوَيْلِكُ ا أُمَّهُ مَا مِلَوِيَ أَبُ بِنْت الْحَارِثُ بن كَعْب بن أَوْد بن صَعْب بن سَعْد العَشِيرَةِ.

ُ فَوَلَدَ مُو يُلِكُ بن كَعْب: رَبَيعَةَ، وَهُوَ مُجعِثٌ، وأُبَيًّا، أُمَّهُما: عُقْدَةُ بِنْت بأهلَة، كِمَا يُعِرَفُونَ.

منهم: حُوَيْصُ بن أبي مُوَيْلِكُ، كان فيمن سَارَ إلى مكَّة مع الفيلِ فَهَلَكَ؟ ولبَني عُقْدَةُ بَقِيةٌ قَلِيلة.

وَوَلَدُ مَالِكُ بن كَعْب: الحَارِثَ، ورَبَيعَةَ، وعَمْراً.

منهم: المحَجَّلُ، واسْمُه مُعَاوِيَةً بن حَزْن بن مَوْأَلَة بن مُعَاوِيَةً بـــن الحَـــارِثَ؟ وأُمَّهُ: نُسَيْبَةً بِنْت مُعَاوِيَةً بن رَبَيعَةً بن ظَالم بن الحَارِثَ بن مَالِك بن كَعْب.

فَوَلَدَ الحَحَجَّلُ بن حَزْن: يَزَيْد، وقَنَافَةً، وصَامِتْاً، أُمَّهُم: هِنْدُ بِنْت مُعَاوِيَــةَ بـــن عَمْرو بن عَبْدَ يَغُوث مِن جَنْب.

وحَزْناً، ومِحْصَناً؛ أُمَّهُم: كَبْشَةُ بِنْت خَالِد بن مُعَاوِيَةَ بن كِلاَب بن رَبَيعَةَ بن عَامِر، وأُمَّهُا الزَاهِريَّة بنْت رِيَاح بن أبَّيعَةَ بن نَهْيِل بن هِلاَل بن عَامِر. غَامِر، وأُمَّهُا الزَاهِريَّة بِنْت رِيَاح بن أبَّيعَةَ بن نَهْيِل بن هِلاَل بن عَامِر. فَوَلَدَ يَزَيْد بن الحَجَّل: سَعْيداً، وأُمَامَة، أُمَّهُما: هِنْدُ بنْت مُرَّةَ بن هَاعَان.

فُوَلَٰدَ يَزَيْد بن المُحَجَّل: سَعْيداً، وأَمَامَة، أُمَّهُما: هِنْدُ بِنْت مُرَّة بن هَاعَان فَوَلَدَ سَعْيد بن يَزَيْد: يَزَيْداً، وَفَد عَلَى النّبيّ ﷺ.

والأَسْوَدُ، وعَبْدَ اللّهُ، وعَبْدَ الرَّحَمَان وقَيْساً، وحَسَناً؛ أُمَّهُم: أُم قَـــيْس بِنْـــت عَأْسَرَ بن ثُمَامَة.

وطَلْقَ، وأبا حَيَّان، والقَعْقَاعَ؛ أُمَّهُم من بَني وَقَّاص من بَني الْمَعْقِل.

وَوَلَدَ الْأَسْوَدُ بن سَعْيد: زواً، وعَليّة، وأسَيَّدًا ويَزَيْد؛ أُمَّهُـــم: عَوانـــةُ بِنْـــت مجِصْن بن حَزْن بن الحَجَّلُ.

وَوَلَدَ قَنَافَةَ بنِ الحَجَّلُ: مَوْأَلَة؛ أُمَّهُ الرِّبَابُ بِنْت بياض من بَني نهد بن زَيْد.

وَوَلَدَ عَبْدَ الله بن سَعِيد: عُتَمَانُ، أُمَّهُ أُم وَلَدِ وَوَلَدَ قُنَافَةَ بن المَحَجَّل: مَوْأَلَةَ أُمَّهُ الربَابُ بنت مِنْ بني نَهْد بن زَيْد والأَسْوَدُ، وأُمَّهُ من عَتِيك نحوان.

وَوَلَدَ حَزْن بن الْحَجَّلُ: مِحِصْناً، والحُرَّ، وعَليَّا، وسَعْيداً، ومُعَاوِيَةَ الْمَهُم لَمْيسُ بنت سَلَمْان بن أَبَان بن عَمْرو بن حَزْن وأُمَّهُما: كُبَيْشَةُ بنت مُحَرَّم، وأُمَّهُما: أُمَيمَةُ بن أبسي غَنْمُ بن حَبيب بن حَبْتَر من خُزَاعَةَ. فَوَلَدَ مِحِمْن بن حَزْن: قَيْساً، وخُزَيَعَة ، وحَزْنا أُمَّهُم: أُم حَكِيم بنت قَيْس بن مُعَاوِيَة بن مَالِك بن الحَسارِث بسن رَبَيعَة بن صَلاَءة بن مَعاوية بن مُعاوية بن مَالِك بن الحَسارِث بن مَالِك بن الحَسارِث بن مَالِك بن الحَسارِث بن مَالِك بن الحَسارِث بن مَالِك بن الحَارِث بن مَالِك بن الحَسارِث بن مَالِك بن كَعْب وأُمَّهُما: أَسَمَاء بن سَلَمَة بن صَلاَءة بن مُعَاوِيَة بن مُعَاوِيَة بن مُعَاوِية أَن اللهُ بن سَلَمَة بن سَلَمَة بن صَلاَءة بن مُعَاوِية بن مُعَاوِية أَن اللهُ بن سَلَمَة بن سَلَمَة بن صَلاَءة بن مُعَاوِية بن مُعَاوِية أَن الله بن الحَسارِث بن سَلَمَة بن صَلاءة أَن بن مَالِك بن المُعَاوِية بن المُعَاد بن الله بن المَعْروب بن سَلَمَة بن صَلاءة أَن بن مَالِك بن المُعَاوِية بن مُعَاوِية أَن اللهُ بن المَعْروب بن المَالَة بن مُعَاوِية أَن المُعَادِية بن المُعَادِية بن المَالَة بن مُعَاوية أَن الله بن المَعْروب المَالِك بن المَالَة بن مُعَاوِية أَن الله بن المَالَة بن المَالَة بن مُلْكِوب إلى المَالَة بن المُلْك بن المَالَة بن المَالِق بن المَالَة بن المَالِق بن المَالَة بن ال

ودَلَهُماً، وجَعْفَراً؛ أُمَّهُما: خُزَيَمَةَ بِنْت زِيَاد بن الحَّارِثَ بن مُخَرَّمُ؛ وأُمَّهُما: أُم الناس بنْت عُبيْدة من بَني زيَاد.

خُلَيْساً، والتَمْرَسَ؛ أُمُّهُما: لَيْلي بِنْت رَبَيعَةَ بن عَمْرو بن دُرَاع.

وَوَلَدَ الحُرَّ بن حَرْن: السَّرِيَّ، وجُمَانة، ومغَيْرة، والصَّلْت، وعَبْدَ اللَّهُ، وأبا ماسِحَة، والطويل؛ أُمَّهُم: الوَرْدَاءُ بن صَامِتْ بن سَلَمْى بن أَبَان بن عَمْسرو بسن زيَاد بن الحَارث.

َ وَوَلَدَ سَعْد بن حَزْن: هشَّاماً، وعَمْراً، أُمَّهُما: هِنْدُ بِنْت سَعْيد بن يَزَيْد بـــن لِحَجَّالُ.

وَوَلَدَ عَلَيّ بن حَزْن: أبا يَزَيْد، ومُحَمَّداً؛ أُمَّهُما: لَمْيسُ بِنْت سَلَمْى بن عَبْسَدَ شَمْس بن عَمْرو بن رَبَيعَة بن مَالِك.

وَوَلَدَ مِحْصَنُ بن المَحَجَّل: يَزَيْد، ومُطَّرِفًا، أُمَّهُما: هِنْدُ بنت عَبْدَ شَمس بـــن عَمْرو بن رَبَيعَةَ.

هَؤُلاءِ بَنُو المُحَجَّلُ، وإنما سُمَّي المُحَجَّلُ لِبَياضٍ كَانَ به، وقد رَأسَ.

وَوَلَدَ عَمْرُو بن مَالِك بن كَعْب: الحَارِثَ وحُمَيضَةَ، وعَبْدَ شَمْس، قَتَلَته جُعْفيّ. وَوَلَدَ رَبَيعَةَ بن كَعْب بن رَبَيعَةَ بن الحَارِثَ بن كَعْب: مَالِكاً، وعَامِراً، وَهْـوَ الحِمَاس بَطن، والحَارِثَ وَهْوَ خَيْثَمَةُ، بَطن؛ وكَعْباً، وَهْوَ الأَرَتُ، بَطن؛ أُمَّهُم: رُهْم بنْت مَالِك بن النَّخَعُ.

<sup>(</sup>١) نسب معد واليمن الكبير، مصدر سابق.

فَوَلَدَ مَالِك بن رَبَيعَةَ: الحَارِثَ، أُمَّهُ من بَني زَيْد.

فُوَلَدَ الْحَارِثَ بن مَالِك: زِيَاداً، بَطن، ويَزَيْد وَهُوَ النَّار، بَطن، قيل فيه:

ما سُمَّيَ النَّارِ ۚ إِلَّــا مِـــنْ صَــرَامَتِه وَضَرْبُهِ الْهَامَ بِالْمَــــَّقُولَةِ الشُّــطُبِ ولأياً، بَطن.

فَمِنْ بَني زِيَاد: عَبْدَ المدَان، واسْمُه عَمْرو بن الدَّيَّان، واسْمُه يَزَيْد بن قَطَن بن باد.

وأنس بن الدَّيَّان.

ومَالِك بن الدُّيَّان

وحَبْر بن الدَّيَّان.

أُمَّهُم: أُم جَبْر بِنْت سَيْحان من عَنْزَةَ وهم مع أَخْوَالَهُم باليَمَامَة.

فَوَلَدَ عَبْدَ المَدَانَ بن عَبْدَ الدَّيَّان بن قَطَن بن زِيَاد بن الحَارِثَ بن مَالِك بـن رَبَيعَةَ بن رَبَيعَةَ بن الحَارِثَ بن كَعْب: عَبْدَ اللَهُ الشَّاعِر، وَهُوَ عَبْدَ الحُجْر وَفَد عَلَى النِّيِّ يَّظِيِّةٍ فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهُ، قَتَلَهُ بُسْرُ بن أبـي أَرْطَاة حـين توجـه إلى اليَمَن، فبمن كان في طاعة عَليّ بن أبـي طَالِب عَليَّكُ (۱).

وَقَتَلَ ابَنَه مَالِكاً، ويَزَيِّد بن عَبْدَ المدَان، كان شَرِيفاً شَاعِراً، وَفَد أيضاً والحَارِثَ بن عَبْدَ المدَان، قَتَلَهُ وعُلَة بن الحَارِثَ الجَرْميّ، وكانت جَرْم حِلْفاً لسبَني الحَارِثُ بن كَعْب؛ فَوَقَع بينهم شر فَفَارَقَهُم جَرْم في الجَاهِليَّة؛ ودَعْدوتَهم مَعَهُم للحِلْف الأول في الإسلام.

وزِيَاد بن النَّضْر بن بشْرُ بن مَالِك بن الدَّيَّان، كان شَرِيفاً، شَهِدَ المشاهد مع عَلَيَّ بن أبسي طَالِب عَلَيَّكُ وبَعَتْهُ عَلَى مقدمته يَوْمَ صَيْفَيُّن ومَعَهُ شُرَيْح بن هَساني الحَارِثَي، فاختَلَفا وكَتَبا إلى عَليَّ بن أبسي طَالِب فَكَتَبَ أن يُصَلّى كل واحِدٍ منِهم عَلَى حَالَهُ، وإن جَمَعَتهم الحَرْب فزيَاد عَلَى شُرَيْح.

وأُذَيْنه بن النَّضْر، شَرِيفُ بالشَّامِ.

والرَبِيعُ بن زِيَاد بن أَنَسُ بن الدُّيَّان الَّذي ولي خرَاسَان، وفَتَحَ بَعضَها، وكان

<sup>(</sup>١) نسب معد واليمن الكبير، مصدر سابق.

أُمير المؤمِنين عمُر بن الحَطَّاب يقولُ: "دُلُّوني عَلَى رَجُل إذا كان في القَوْمِ وَهُوَ أُمِيرٌ فَكَأْنَهُ وَلَيْسَ بِأَمِير، وإذا كان فيهم وَلَيِسَ بِأُمِير فَكَأْنَهُ أَميرٌ بِعَيْنِه" وكان مُتَواضِعاً خَيِّراً.

والمهَاجَرَ أَخُوهُ قَتَلَ مع أبو مُوسى الأَشْعَرِيُّ بتُسْتَر، ولَهُ يقولُ القائل:

ويَوْمَ قَامَ أَبُو مُوسى بِخُطَبَقِه رَاحَ المَهَاجَرَ فِي حِلِ بأَجْمَالِ فَالْبَيْتُ بَيْت بَدِي السَدَّيَّان نَعْرِفُه فِي آلِ مَذْحِج مثل الجَوْهِر الغَالي

والحَارِثَ بن زِيَاد بن الرَبِيعُ بن زِيَاد، لَمْ يَكُن فِي الأَرْضِ عَرَبِيُّ أَبْصَــر منِـــه بنَحْمٍ، وكان مع أبـــي جَعْفَرُ، وكان يَتَحَرَّج أن يَقْضي.

وشَدَّادُ بن الحَارِثَ بن زِيَاد بن أَنسُ بن الدَّيَّان، كَان سَـــجِيًّا، ولَـــهُ يقـــولُ الشَّاع، :

ا لَيْتَنَا عِنْد شَدِيُّهُ فَيُحبِرنا ويُذْهِبُ الفَقْرَ عَنَّا سِيبُه الغَرِقُ

ومُخَرَّمُ بن ححَزْن بن زِيَاد، وقد رَأسَ؛ وَهْوَ ابن فُكَيْهَةَ، وهي أُمَّة، كانـــت سَبَيَّة، وكان شَاعِراً.

والهَجْرسُ بن الحُرَّ بن مَالِك بن عَبْدَ اللَهُ بن شُرَيْح بن مُخَرَّمُ، وكان لَهُ شرفاً وسَخَاءً.

ويَزَيْد وَهْوَ النَّابِغَةُ، النَّابِغَةُ بَني الحَارِثَ بن كَعْب وَهْوَ ابن أَبَان بن حَزْن بـــن زيَاد.

وَوَلَدَ عَبْدَ اللَّهُ بن عَبْدَ المدَان: بِشْراً، ومَالِكاً الَّذي قَتَلَ بِشْرُ بن أَرْطَاة.

وعَبْدَ اللَهُ؛ وعَائِشَةَ تَزَوَّجَهَا عَبْدَ اللَّهُ بن عَبَّاس فَوَلَدِت لَهُ عَبَّاســـاً، وعَالِيَـــةَ، وكانت عند عَرَابَةَ الأَوْسي ثم خَلَف بن عُثَمَانُ بن عَفَّان.

فَوَلَدَ عُبِيْد اللَّهُ بن عَبْدَ اللَّهُ بن المدَان: رَبِيعاً، ومَالِكاً، ويَزَيْد، ورَيْطَـة، أم العَبَّاس، وزيَاداً.

فَوَلَدَ رَبِيعُ بن عُبِيْد اللَّهُ: عَبْدَ اللَّهُ لأم وَلَدِ، وعَلَيَّا، أُمَّهُ من بَني عَقِيلُ، والحُبَابُ لأم وَلَدِ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) نسب معد واليمن الكبير، مصدر سابق.

وَوَلَدَ يَزَيْد بن عُبِيْد اللَّهُ بن عَبْدَ اللَّهُ بن عَبْدَ المدَان: مُحَمَّداً، ورِزَاماً، وبِشْراً، وسُلَيْمان؛ أُمَّهُم: بنْت النَّضْر بن يَزَيْد بن الحُصَيْن بن يَزَيْد.

وَوَلَدَ مَالِكَ بَن عُبِيْدِ اللّهُ: جَعْفَراً؛ أُمَّهُ: بِنْتِ السِمَالِ بِن طَارِق مِن بَنِي زُبَيْد. وَوَلَدَ بِشْرُ بِن عُبِيْدِ اللّهُ بِن عَبْدَ اللّهُ بِن عَبْدَ المدَانِ: أَبا عَليّ، أُمَّهُ: أُمَيَّةُ بِنْت عَبْدَ اللّهُ بِنَ قُرَادٍ، مِن بَنِي زِيَادٍ.

هَوُلاء بَنو عَبْدَ اللَّهُ بنَ عَبْدَ المدَان أَخْوَال أبسي العَبَّاس السَّفَّاح.

ومِنْ بَني الشَّاعِر بن الحَارِثَ بن مَالِك بن رَبَيعَةَ بن كَعْب بن الحَـــارِس بـــن كَعْب: مُرْسُوعُ بن الحَارِثَ بن النَّار، قَتَلَهُ بَنو أَسَدِ بن خُزَيْمَةَ في الجَاهِليَّة، ولَهُ يقولُ عَمْرو بن شَأْس الأسدِي:

ويَوْمَ بَنِي كَعْب أَصَابَتْ رِماحُنَا مَقَاتِل يَرْبُسُوعِ ونَحْسَنُ بِسِهِ نَسَدْلِي وَوَلَدَ الْحَارِثَ بن النَّارِ: مَعْشَر، وتَمِيماً، والحَارِثَ فَوَلَّدَ مَعْشَر بن النَّار بسن الحَارِثَ: خَالِداً، وَهْوَ مُبَاِي الرَّيح، ولَهُ يقولُ القائل:

تَمَنَتْ حَسَالَ خَالِسَد بَسَنَ النَّسَارِ المَطْعِسَمِ الشَّسِحْمَ فِي الاصْفَارِ مَانِحُ جُسُودَ النُّسوق فِي الأضرارِ مِسنْ عَصَسِبٍ مَاجِسَدَةٍ أَحْسَرَارِ فَوَلَدَ خَالِد بن مَعْشَر: مَعْشَر، وهم من بَني تَمِيم.

ورِزَاحُ بن خَالِد، أَصَابَتْهُ بَنو أَسَدِ بن خُزِيَّمَةَ يَوْمَ صِفَاق، فلَهُ يقولُ مُرْسُوعُ: مَنْ كَانَ يَرْجو فِي المغِيبِ رِزَاحَـة فَان رِزَاحي عِنْدَ مُنْقَطِعِ الصَّفْقِ فَوَلَدَ مَعْشَر بن خَالِد: صَفْوَاناً فوأُدَد صَفْوَاناً بن مَعْشَر: عَمْراً، وَهُوَ مِصْرَف، وَإِنما سُمَّي فِي مَنَام، وأُمَّهُ من بَني عَمْرو بن تَمِيم.

ونُعَيْماً، أَصابَتْهُ ذُبْيَان فَقَال المهرب:

أَتَانَا زِيَاد يَطلَّبُ الصُّلْحَ عِنْدَنَا فَقُلْنَا لَهُم لاَ صُلْح حَتَّى نَسزُوكم فَقُلْنَا لَهُم لَمْ نَعْسَطِ عَهْداً وعَمَّها فَزَونَاهُمُ لَمْ نَعْسَطِ عَهْداً وعَمَّها فَلَمْا رَأُونَا نَشْحُر القَوْمَ بالقَسا وَنَنْعى أَبا عَمْرو وتَيْم بسن مَعْشَسر

وَقَدْ جَمَعَتْ ذُبْيَانَ جَمْعَ الْمَارِبِ وحَتَّى تَمِيلَ الخَيْلِ فَــوْقَ المَنَاقِـبِ مِنْ القِوْم عيل الجَوْف صَحْم المَناكِب وتُشْتَحَرِ الأَبْطَال مِنْ كُــلٌ جَانـبِ ونَضْرِبُ غِبَ النَقْع فَوْقَ الحَواجِـب تَيْم بن مَسْعُود، ووَقَاص بن الْمَعْشَر(١).

فُولَٰدَ وَقَاص بن مَعْشَر: المنذر فَولَدَ المُنْذِر بن وَقَاص: عَمْراً، وَهُوَ الَّذِي يقولُ: قَالَـتْ بَنَـو ذُبْيَـان إنـا مَعْشَـر نَحْمِـي ونَمْنَـع صَـعْبةَ النَّسْوان وحَمْن بن مَعْشَر.

فَوَلَدَ حِصْن بن المَعْشَر: الأَحْوَصُ.

وَوَلَدَ تَمِيم بن النَّارِ: مَعْشَر، وزِيَاداً، وعَمْراً فَولَدَ مَعْشَر بن تَمِيم النَّارِ: تَمِيماً. ولَدَ تَمِيم بن مَعْشَر بن تَمِيم بن تَمِيم بن مَعْشَر بن عَقْدَهُم حتى النَّار، كان في السَبَعَة الَّذين طَعنوا عَلَى عُثْمَانُ خَيْلَاتُ فَي فَبَعَثَ إليهم فَقَيْدَهُم حتى قَتَلَ عُثْمَانُ بن عَفَّان بن عَفَّان.

وَوَلَدَ مُرْسُوعُ بن الحَارِثَ بن النَّارِ: مَعْشَر، والحَارِثَ، وَهُوَ تُومَة. فَوَلَدَ مَعْشَر بن مُرْسُوعُ: صَفْوَانُ.

فَوَلَد صَفْوَانُ بن مَعْشَرَ: عَمْراً، وَهُوَ الَّذي يقولُ لَهُ مُحَارِقُ الهِلاَلِي أبياتٍ. وَوَلَدَ تُومَة بن مُرْسُوعُ: عَبْدَ اللَّهُ.

من وَلَدِه: النَّضْر بن عَبْدَ اللَّهُ بن سُفَيان بن مَالِك بن عَبْدَ اللَّهُ بن تُومَة، كان شَريفاً بالكُوفَةِ.

وَوَلَدَ الحِمَاس بن رَبَيعَة بن كَعْب بن الحَارِثَ بن كَعْب: خَدِيجًا، ومَالِكاً. فَوَلَدَ خَدِيجُ بن الحِمَاس: الحَارِثَ، ومُعَاوِيَة، ومَالِكاً، وعَبْدَ اللَّهُ.

. فَوَلَدَ مَالِك بن خَدِيجُ: دَاعِراً، والرَّافِغيَّ.

ومنهم: النَّجاشِيُّ، واسْمُه قَيْس بن عَمْرو بن مُعَاوِيَةَ بن خَدِيجُ بن الحِمَاس. وأَخُوهُ خَدِيجُ بن عَمْرو، وكان شَاعِراً.

وَوَلَدَ كَعْبَ بَنِ رَبَيعَةَ بن كَعْبِ بن الحَارِثَ بن كَعْبِ: رَبَيعَةَ، وَهُوَ الْمَعْقِل، بَطن، ودُهْنيًّا بَطن؛ أُمَّهُما: هِنْدُ بِنْت مُعَاوِيَةَ بن الحَارِثَ بن مُعَاوِيَةَ بن تُــوْر بــن مُرْتَع.

ُ فَمِنْ بَنِي الْمَعْقِل: مَرْثِدُ، ومُرَيِثدُ، ابنا سَلَمَةُ بن الْمَعْقِل، وهم يدعَوْنَ: الْمَرَاثِد.

<sup>(</sup>١) نسب معد واليمن الكبير، مصدر سابق.

قال وعُلَة الجَرْميّ:

صُبَّحت بِهَا المرَّائِدِ مَن قَرِيبِ وحَتَّى دِعْبِلِ وَبَّى زِيَاد والمأمور، وَهُوَ الحَارِثَ بن مُعَاوِيَّةَ بن قَيْس بن كَعْب بن المَعْقِل الكَاهِن، لَمْ يَكُن فِي العَرَبِ أَحدُ أَكْهَن منِه، بأمُرَّهِ مَذْحِج، كانت تَتَقْدَمُ أو تَتَأْخَر؛ احتَمَعَت عَليه مَذْحِج.

وسَلَمَةُ، وَهْوَ ذُو المروّة بن صَلاَءَةَ بن كَعْب بن مَعْقِل، ومَعْقِل، وقـــد رَأسَ، وإنما سُمَّى ذا المروّة لأنه رَمَى رَجُل بمُرّوة فقَتَلُه.

وَجَعْفَرُ بِن عُلْبَةَ بِن رَبَيعَةَ بِن الحَارِثَ بِن عَبْدَ يَغُوث بِن الحَارِثَ بِن مُعَاوِيَةَ بِــن صَلاَءَةً، كَانَ فَارِساً شَاعِراً يُغَيْر عَلَى بَني عَقِيلُ فَيُكْثِر، وأُخِذ بعد فَقَتَلَ، صَبراً بالمدِينَةِ.

ومُزَاحِمُ بن كَعْب بن حَزْن بن مُعَاوِيَةَ بن صَلاَءَةَ، كان فَارِساً، ولَهُ يقـــولُ عَامِر بن الطُفَيْلُ:

ولَقَدْ رَأَيتُ مُزَاحِاً فَكَرِهتهُ وَلَقَدْ حَفَظَتُ وَصَايَا أُمِّ الأَسْوَدُ وَطَفَيْلُ اللَّمْلَجِ بن يَزَيْد بن عَبْدَ يَغُوث بن صَلاَءَة بن المَعْقِل، كان فَارِساً شَريفًا، وقد رَأْسَ، وَهْوَ المثمل وما يدري، وقد تَولَّع هَرمَاً.

وأَخُوهُ مُسْهُرُ بن يَزَيْد بن عَبْدَ يَغُوث بن صَلاَءَةَ بَن الَمَعْقِل، واسْمُه رَبَيعَةَ بن كَعْب بن رَبَيعَة بن كَعْب بن الحَارِثَ، الَّذي فَقَأ عين عَامِر بن الطُفَيْلُ يَوْمَ فَيْــفِ الرَّيح، ولَهُ يقولُ عَامِر بن الطُفَيْلُ:

لَبِفْسَ الفَتى إِن كُنْت أَعْوَرَ عَاقِراً جَبَاناً فَمَا أَغْنَسَى لَسدى كُلِّ مَحْضَرِ لَعَمْرِي، ومَا عَمْسرِي عَلَسيَّ بِهَسيَّن لَقَدْ شَأَنَ حُرَّ الوَجْهِ طَعْنَسَةُ مُسهرِ

وعَبْدَ يَغُوث بن الحَارِثَ بن الحَارِثَ بن وَقَّاص بن صَلاَءَةَ، قَتِيـــل التَمِـــيم، وكان عَلَى مَذْحِج يَوْمَ الكِلاَب وَهْوَ الَّذي يقولُ:

يا رَاكِباً إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغا نَسدَامَايَ مِنْ نَحْرانَ أَلا تَلاَقِيا أَبَا كَرِب وَالْأَيْهَمَيْنِ كِلاَهُما وقَيْساً بِأَعَلَى حَضْرَمَوْت اليَمانيا وقَيْساً بِأَعَلَى حَضْرَمَوْت اليَمانيا وحَجُوانُ بن الحَارِثُ بن وَقَاص بن صَلاَءَة بن المَعْقِل، الَّذي قَتَلَتهُ مُرَّاد بالجَاهِليَّة.

وأَصْغَرُ بن الحَارِثَ بن وَقَاص، صاحب بَني الحَارِثَ يَوْمَ القَادِسَيَّةَ. ويَحِيى بن بِشْرُ بن حَجْوَانُ بن أَصْعَرُ، ولي شُرَطَ الكُوفَةِ لَهُاشم بن سَعْد بن

وَوَلَدَ خَيْثُمةُ بن رَبَيعَةَ: أبا رَبَيعَةَ والأَسْوَدُ، وسَاعِدَةً.

فَوَلَدَ أَبِا رَبِيعَةَ بِن خَيْثُمةُ: الشَّيْطَانَ.

ذكر القلقشندي في لهاية الأرب نسب بني الديان كالتالي:

بنو الديان – بفتح الدال المهملة وتشديد الياء المثناة تحت ونون في الآخرة بطن من بني الحارث بن كعب من القحطانية وهم بنو الديان واسمه يزيد بن قطن بن زيادة الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب والحارث قد تقدم نسبه في الألف واللام مع الحاء.

قال في العبر: وكان لهم الرئاسة بنجران من اليمن والملك على العسرب بحسا وكان الملك منهم في عبد المدان بن الديان وانتهى قبل البعثة إلى يزيد بن عبد المدان ووفد أخوه على النبسى تلي على يد خالد بن الوليد.

قال ابن سعيد: ولم يزل الملك بنجران في بني عبد المدان ثم في بسيي أبسي الجود منهم ثم انتقل إلى الأعاجم الآن.

قال أبو عبيدة: ومن بني عبد المدان هؤلاء الربيع بن زياد أمير خراسان في زمن معاوية وشداد بن الحارث الذي يقول فيه الشاعر:

يا ليتنا عند شداد فينجزنا ويذهب الفقر عنا سيبة الغدق انتهى ما ذكر القلقشندي.

- أبو النضر يزيد بن عبد المدان الحارثي
  - أبو الحارث يزيد بن المخرِّم الحارثي
- عبد يغوث بن وقاص بن الحارث الحارثي (الشاعر والفارس المسهور
   قتلة بنو تميم بعد أسره)

- الحارث بن كعب المذحجي أبو يزيد عبد المدان بن الديان الحارثي
  - الدیان بن قطن الحارثی
  - مسهر بن يزيد الحارثي
  - الحارث بن سعد الحارثي
    - اللجلاج الحارثي
    - مخرِّم بن حزن الحارثي
      - هوبر الحارثي
      - المأمور الحارثي
  - المحجَّل بن حزن الحارثي
  - عمرو بن جابر الحارثي الكعبي
  - أبو عمير الحصين بن يزيد الحارثي
    - مرسوع بن الحارث الحارثي

جعفر بن علبه الحارثي (شاعر وفارس سيد من مخضرمي الـــدولتين الأمويــة والعباسية)

- عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي
  - الشميدر الحارثي
- سويد المرائد الحارثي (شاعر وفارس)
  - ابن البيلمان (شاعر عباسي)
    - النجاشي الحارثي

ويتكوّن سكان نجران من عرب صرحاء النسب ومن موالي، والموالي على ما يظهر منهم من يشاركون الصرحاء في القتال والحروب بدليل قول الشاعر عبد يغوث بن صلاءة الحارثي:

جزى الله قومي بــالكُلاب ملامــةً صـــريحَهُم والآخـــرين المواليــــا(١)

<sup>(</sup>۱) الأب حارث إبراهيم، الرواية العربية لاستشهاد القديس حارث بن كعب ورفقائه في مدينـــة نجران، بيروت، منشورات جامعة البلمند، ۲۰۰۷م، ص ۹.

ومنهم من يشتغلون بالحرف والخدمات المتنوعة. ويشكل الرقيق فئة مهمة من السكان (انظر الفصل الأول والقوانين الإدارية ووجود الرقيق في نحران) فالملك ذو نواس الحميري عندما اجتاح نجران فرض على أفراد الرقيق رجال ونساء من سكانها ضريبة مساوية لضريبة الأحرار فنص في شروط استسلام المدينة وفرضه الخراج عليهم: "على أن أُصيِّر على رأس كل رجل وامرأة حر كان أو عبد... اجعل عليهم خراج مثقال واحد"(۱).

إن الحركة الشعرية في نجران لم تكن مقصورة على الشعراء الـذين كـانوا يفدون إليها لنيل عطاء وجهائه الذين كان لهم صيت كبير غطى أرجاء الجزيرة العربية وخارجها، بل إن مستوى النص الشعري كان أيضاً للشعراء الذين هم من أهل نجران الأصليين، وكان من أولئك قبيلة بني الحارث بن كعب التي لها شعر غزير في "المدونة الشعرية العربية" وكان من ذلك ما دوّنه الشاعر الناقد في كتاب الحماسة لتلك القبيلة، على أن نص شعر شعراء نجران حظي . عكانة لدى كثير من النقاد القدامي واستشهد به كثير في طيات "المدونة النقدية"، فهذا الأفوه الأودي، النقاد القدامي واستشهد به كثير في طيات "المدونة النقدية"، فهذا الأفوه الأودي، لا يكاد كتاب بلاغي أو نقدي إلا ويستشهد بشيء من شعره، خذ مثلاً قوله: سود غدا ثرها بليج محاجرها كأن أطرافها لما احتلى الطنيف

## إسلام بنى الحارث بن كعب

إن نجران فتحت صلحاً على يد خالد بن الوليد، وفرض عليهم الجزية وهـــي أول حزية في الإسلام.

(روي أن النبي ﷺ بعث على بن أبي طالب كرّم الله وجهه إلى السيمن فسار إليها وقرأ كتاب رسول الله ﷺ على أهل اليمن فأسلمت همدان في يسوم واحد وكتب بذلك إلى رسول الله ﷺ فسجد شكراً لله، ثم أمر علياً بأخد صدقات أهل نجران وجزيتهم ففعل وعاد فلقي رسول الله ﷺ بمكة في حجدة الوداع)(٢)، ثم أرسل رسول الله ﷺ علياً علياً علياً الله أهل نجران يجمع صدقاقم

<sup>(</sup>١) الأب لويس شيخو، شعراء النصرانية، بيروت، دار المشرق، ١٩٩٩م، ج ١، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) مختصر أحبار البشر، ج ١، ص ١٥٠.

وجزيتهم، أي جزية من لم يسلم منهم (۱) (وهي فئة قليلة وظلت محافظة على دينها ومتمسكة بوطنيتها حتى القرن السادس الهجري) (۲) وذكر إسلام بنو الحارث بسن كعب بن هشام في كتابه سيرة ابن هشام (۳). وكذلك ابن كثير ذكر إسلام بنسو الحارث بن كعب نقلاً عن ابن إسحاق البداية والنهاية ( $^{(1)}$ ). وقال د. محمد حسين هيكل ( $^{(2)}$ ):

قال البيهقي عن البراء: إن رسول الله ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ثم إن رسول الله ﷺ بعث علياً بن أبي طالب. ثم تقدم علي بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله ﷺ فأسلمت همدان جميعاً فكتب إلى رسول الله ﷺ بإسلامهم فلما قرأ رسول الله ﷺ الكتاب خرَّ ساجداً ثم رفع رأسه فقال "سلام على همدان سلام على همدان ورواه البخاري مختصرا"(1).

"على أن جماعة من نصارى نجران احتفظوا بدينهم، مخالفين في ذلك الأكثرية من قومهم بني الحارث الذين أسلموا من قبل. إلى هؤلاء وجه النبسي حالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام كي يسلموا من مهاجمته ولم يلبثوا حين نادى فسيهم حالد أن أسلموا فبعث خالداً وفداً منهم إلى المدينة لقيه النبسي فيها بالترحيب والمدة".

## المباهلة

ينتمي نصارى نجران للمذهب الأرثوذكسي وبالتالي كان هناك ثلاثة أصناف حينما جاء الإسلام:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۲۶۲.

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة الهادي بن حسين وكتاب نجران الحديثة. وذكر بعث علي (ع م) إلى نجــران ابـــن الأثير، ج ٢، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>۳) ابن هشام، ص ۲۸۱.

<sup>(</sup>٤) ج ٥، ص ٩٩/٩٨.

<sup>(</sup>٥) محمد حسين هيكل، كتاب حياة محمد، ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) كتاب البداية والنهاية ص ١٠٥/١٠٤.

أ- مونوفيزيون - يعاقبة ديوليانيون (مذهب الطبيعة الواحدة وهو مــذهب يقول بتأليه المسيح ويقول: "الرحمن وابنه المسيح" وكان ذلك هو المذهب المسيحي الرسمي للدولة الرومانية وللمسيحيين في الشام ومصر وأكسوم. وكان الراهب (أذكر عرفة) يدعو إلى ذلك المــذهب في نجــران فقتلــه شرحبيل يكمل ملك حمير، فكان المذهب المسيحي النسطوري التوحيدي هو السائد في كنائس اليمن الأربعة بظفار وصنعاء ونجران وعبدان) بــ ملكاثيون.

ج- نساطرة (المذهب المسيحي النسطوري: وهو مذهب توحيدي يتمثل في عبادة الله الرحمن ذي له السماء والأرض، وليس فيه تأليه المسيح).

فحين قدم سفير رسول الله يَعْظِيرُ إلى نجران سلّم كتابه المبارك إلى أسقف نجران، فقرأ ذلك الكتاب بعناية ودقة متناهية، قال اليعقوبي كان نصه: {بسم الله ، من محمد رسول الله إلى أسقفه نجران: بسم الله فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أما بعد ذلك فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية وأن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام } ثم شكّل جماعة للمشاورة وتداول الأمر واتخاذ القرار مكونة مسن الشخصيات البارزة الدينية وغير الدينية، وكان أحدد أعضاء هذه المجموعة «شرحبيل» الذي عُرف بعقله ونبله، وتدبيره وحكمته، فقال في معرض الإحابة على استشارة الأسقف إياه: قد علمتُ ما وعَد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل مسن النبوة، فما يؤمِنُك أن يكون هذا الرحلُ، ليس لي في النبوة رأي، لو كان أمر مسن أمور الدنيا أشرتُ عليك فيه وجَهدتُ لك.

فقرر المتشاورون أن يبعثوا وفداً إلى المدينة للتباحث مــع رســول الله ﷺ، ودراسة دلائل نبوته، فاختير لهذه المهمة ستون شخصاً من أعلـــم أهـــل نجـــران وأعقلهم، وكان على رأسهم ثلاثة أشخاص من أساقفتهم هم:

{الأسقف}: أبو حارثة بن علقمة البكري أسقف نجران الأعظم والممشل الروميّة في الحجاز (١٠).

 <sup>(</sup>١) الأسقُف معرب كلمة يونانية هي إيسكوب وتعني الرقيب والمناظر وهو اليوم منصب أعلى من
 منصب القسيس.

{العاقب}: عبد المسيح بن دارس الكندي رئيس وفد نجران المعروف بعقله ودهائه، وتدبيره (١١).

{السيد}: الأيهم هو صاحب رحلهم وكان من ذوي السن ومن الشخصيات المحترمة عند أهل نجران (٢).

وشمل الوفد {أوس، الحارث، زيد، قيس، يزيد، نبيه، خويلد، عمرو، خالد، عبد الله، يحنس} (٣) أغلبهم من بني الحارث بن كعب ومن قبائل أحرى تسكن نجران مثل بني الأفعى (٤).

قدمَ هذا الوفد المسيحيُّ المدينة ودخلُوا المسجد على رسول الله ﷺ وهـم يلبسون أزياءهم الكنسيَّة ويرتدون الديباج والحرير، ويلبسون خواتيم الـنهب ويحملون الصلبان في أعناقهم، فأزعج منظرُهم هذا وخاصة في المسجد رسول الله ﷺ فشعروا بانزعاج النبي ولكنّهم لم يعرفوا سبب ذلك، فسألوا «عثمان بن عفان» و «عبد الرحمن بن عوف» وكانت بينهم صداقة قديمة، فقال الرحلان لعلى بن أبي طالب: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟

قال: أرى أن يضَعوا حُللَهم هذه وخواتيمهم ثم يعودون إليه.

ففعلوا ذلك ثم دخلوا على النبي يَنْ فسلَموا عليه فرد عليهم السَّلام، واحترمهم، وقبلَ بعض هداياهم التي أهدوها إليه يَنْ ، ثم إن الوفد - قبل أن يبدأوا مفاوضاهم مع النبي يَنْ قالوا: إن وقت صلاهم قد حان واستأذنوه في أدائها، فأراد الناسُ منعهم ولكن رسول الله يَنْ أذن لهم وقال للمسلمين: دعوهم فاستقبلوا المشرق، فصلوا صلاهم (٥).

<sup>(</sup>١) ذكر الياقوت الحموي في معجم البلدان: ج ٥، ص ٢٦٦-٢٧٧ علل اعتناقهم للمسيحية.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام السيرة النبوية، الجزء الأول، ص ١٦٠؛ ابن سعد، الطبقات الكسيرى، ج ١، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) كان بنو الأفعى من سكان نجران قبل حلول بني الحارث بن كعب فيها. إلى أفعى نجران مضى أولاد معد بن عدنان وهم مضر وإياد وأنمار وربيعة ليحكم بينهم في قسمة ميراث أبيهم، وهي قصة مشهورة.

انظر الطبري، تاريخ، ج ٣، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) السيرة الحلبية، ج ٣، ص ٢١٢.

## مفاوضات وفد نجران مع النبي

لقد نقل طائفة من كتّاب السيرة، والمحدثين الإسلاميين نصَّ الحوار الذي دار بين وفد نجران المسيحي ورسول الله ﷺ، ولكن ابن طاووس نقل نص هذا الحوار وقضية المباهلة بنحو أدق وأكثر تفصيلاً تمّا ذكره الآخرون من المحدثين والمؤرخين.

فقد ذكر جميع حصوصيات المباهلة من البداية إلى النهاية نقلاً عن كتاب المباهلة لمحمد بن المطلب الشيباني<sup>(۱)</sup>. وكتاب عمل ذي الحجهة للحسن بن المباهلة لمحمد بن المطلب الشيباني<sup>(۱)</sup>. وكتاب عمل ذي الحجهة للحسن بن إسماعيل<sup>(۲)</sup>، غير أن نقل جميع تفاصيل هذه الواقعة التاريخية الكبرى التي قصر حتى في الإشارة إليها إشارة عابرة بعض أصحاب السير أمر خارج عن نطاق هذا الكتاب، ولهذا فإننا نكتفي بنقل جانب من هذا الحوار الذي نقله رواه الحلبي في سيرته<sup>(۳)</sup>.

عرض رسول الله ﷺ على وفد نجران وتلا عليهم القرآن، فامتنعوا وقالوا: قد كنّا مُسلمين قبلك.

فقال رسول الله ﷺ: كَذِبتُم، يمنعكم من الإسلام ثلاثُ: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحمَ الخنزير، وزعمُكُم أنّ الله ولداً.

فقالوا: المسيح هو الله لأنه أحيا الموتى، وأخبر عن الغيوب، وأبرأ من الأدواء كلُّها، وخلَق من الطين طيراً.

فقال النبــــى ﷺ هو عبد الله وكلِمته ألقاها إلى مريم.

فقال أحدُهم: المسيح ابن الله لأنه لا أبَ له.

فسكت رسولُ الله ﷺ عنهم فنزل الوحيُ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَــــى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ...﴾(١٠).

<sup>(</sup>۱) هو محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن عبيد الله بن البهلول بن همام بن المطلب المولود عـــام ٢٩٧ هـحري.

<sup>(</sup>٢) من أراد الوقوف على خصوصيات هذه الواقعة التاريخية فليراجع كتاب الإقبال للمرحوم السيد ابن طاووس، ص ٤٩٦-٥١٣.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية، ج ٣، ص ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ٥٩.

فقال وفد نجران: إنا لا نزداد منك في أمر صاحبنا إلا تبايناً، وهذا الأمر الذي لا نقرة لك، فهلم فلنلاعنك أينا أولى بالحق فنجعل لعنة الله على الكاذبين (١).

فأنسزلَ الله عزّ وحلّ آية المباهلة على رسول الله ﷺ: ﴿فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَساءَنَا وَنِسَساءَكُمْ وَنِسَساءَنَا وَنِسَساءَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾(٣).

فدعاهُم إلى المباهلة، فقبلوا، واتفق الطرفان على أن يقوما بالمباهلة في اليــوم اللاحق.

## خروج النبى للمباهلة

تُعتبر قصة مباهلة رسول الله ﷺ مع وفد نجران من حوادث التريخ الإسلاميّ المثيرة والجميلة، وهي وإن قصّر بعض المفسّرين والمؤرخين في رواية تفاصيلها، وتحليلها، إلا أنَّ ثلة كبيرة، مِن العلماء كالزمخشري في الكشاف (٦) والإمام الفخر الرازي في تفسيره (٤) وابن الأثير في الكامل (٥) أعطوا حق الكلام في هذا المجال وها نحن ننقل هنا نصَّ ما كتبه الزمخشري في هذا المجال:

حان وقت المباهلة... وكان النبي على ووفد نجران قد اتفقا على أن يُجريا المباهلة خارج المدينة، في الصحراء... فاختار رسول الله على من المسلمين ومسن عشيرته وأهله أربعة أشخاص فقط وقد اشترك هؤلاء في هذه المباهلة دون غيرهم، وهؤلاء الأربعة لم يكونوا سوى على بن أبي طالب المنيك وفاطمة الزهراء بنت رسول الله على والحسن والحسين لأنه لم يكن بين المسلمين من هُو أطهر من هؤلاء نفوساً، ولا أقوى وأعمق إيماناً.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٣٢٠. ولكن آية المباهلة، وكما يستفاد من السيرة الحلبية تفيد أن النبسي هو الذي اقترح المباهلة ابتداء كما تفيدُ عبارة (تعالوا ندع أبناءنا...).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) ج ١، ص ٣٨٢ و٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب، ج ٢، ص ٤٧١ و٤٧٢.

<sup>(</sup>٥) ج ٢، ص ١١٢.

طوى رسولُ الله ﷺ المسافة بين منسزله، وبين المنطقة التي تقرر التباهلُ فيها في هيئة خاصة مثيرة، فقد غدا محتضناً الحسين (١) آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلى خلفها، وهو يقول: إذا دعوتُ فأمّنوا.

كان زعماء وقد نجران ورؤساؤهم قد قال بعضهم لبعض - قبل أن يغدو رسول الله يَمْ إِلَى المباهلة: انظروا محمَّداً في غد، فإن غدا بولده وأهله فاحذَروا مباهلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنه ليس على شيء. وهم يقصدون أن النبي إذا جاء إلى ساحة المباهلة محفوفاً بأكمة مادية، وقوة ظاهرية، تحفُّ به قادة جيشه وجنوده فذلك دليل على عدم صدقه، وإذا أتى بولده وأبنائه بعيداً عن أية مظاهر مادية وتوجه إلى الله كم وتضرع إلى جنابه كما يفعل الأنبياء دلّ ذلك على صدقه لأنّ ذلك أكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزته، وأفلاذ كبده، وأحبّ الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته بكذب خصمه.

وفيما كان رجال الوفد يتحادثون في هذه الأمور إذ طلع رسول الله ينظم والأغصان الأربعة من شجرته المباركة بوجوه روحانية نيّرة فأخذ ينظر بعضهم إلى بعض بتعجب ودهشة، كيف خرج رسول الله ينظم بابنته الوحيدة، وأفلاذ كبده وكبدها المعصومين للمباهلة، فأدركوا أن النبي ينظم واثق من نفسه ودعوته وثوقاً عميقاً، إذ إن المتردد غير الواثق بدعوته لا يخاطر بأحبائه وأعزته ويعرضهم للبلاء السماوي.

ولهذا قال أسقف نجران: يا معشر النصارى إني لأرى وُجُوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتُهْلَكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة (٢).

 <sup>(</sup>١) جاء في بعض الروايات أن النبسي غدا آخذاً بيد الحسن والحسين تتبعه فاطمة وبين يديه علسي (بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) يروي العالم الشيعي الكبير السيد ابن طاووس في كتاب «الإقبال»: أقبلَ الناسُ من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، وغيرهم من الناس في قبائلهم وشعاراتهم من راياتهم وأحسن شاراتهم وهيئتهم... ولبث رسول الله ينهي في حجرته حتى متع النهار ثم خرج آخذاً بيد علي والحسسن والحسين أمامه، وفاطمة عليها السَّلام من خلفهم فأقبل بهم حتى أتى الشجرتين فوقف بينهما من تحترته، ثم أرسل إلى وقد نجران ليباهلهم.

### انصراف وفد نجران عن المباهلة

لما رأى وفد نجران هذا الأمر (وهو حروج النبي بأحبَّته وأعزته) وسمعوا ما قاله أسقفُ نجران تشاوروا فيما بينهم ثم اتفقوا على عدم مباهلة النبي يُلِيُّه، معلنين عن استعدادهم لدفع الجزية للنبي كل سنة، لتقوم الحكومة الإسلامية في المقابل بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم، فقبل النبي يَلِيُّهُ بذلك، وتقرَّر أن يتمتع نصارى نجران بسلسلة من الحقوق في ظل الحكومة الإسلامية لقاء مبالغ ضئيلة يدفعولها سنوياً، ثم قال النبي يَلِيُّهُ: (أما والذي نفسي بيده لقد تَدلّى العذابُ على أهل نجران، ولو لاعتُروني لمسحوا قردة وحنازير ولأضرم الوادي عليهم نساراً ولاستأصل الله تعالى نجران وأهله).

عن عائشة ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ خَرْج (أي يـوم المباهلـة) وعليـه مرط (۱) مرجَّل من شعر أسود، فحاء الحسن فأدخله ثم حاء الحسن فأدخله، ثم فاطمة، ثم عليّ، ثم قال: ﴿ ... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (١).

ثم يقول الزمخشري في نماية هذا الكلام: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السَّلام، وفيه برهان على صحة نبوة النبي اللهِ.

## صورةُ العهد النبويّ لأهل نجران

سأل وفد نجران النيَّ ﷺ أن يكتب مقدار الجزية التي اتفق على دفعها من قِبَـــل أهالي نجران إلى النبـــي ﷺ أمن نجـــران في ذلـــك الكتاب، فكتب أمير المؤمنين على بن أبـــى طالب بأمر النبــــى كتاباً هذا نصه:

{بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب النيُّ محمَّد رسولُ الله لنجران وحاشيتها، إذ كان لهُ عليهم حِكمة في كل ثَمرة وصفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فأفضل عليهم وترك ذلك لهم: ألفى حلة من حلل الأواقي (٣) في كل رجب ألسف

<sup>(</sup>۱) كساء.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) الأواقي: جمع الأوقية، والأوقية وزن يعادل وزن أربعين درهما (أي ثمانون ألف درهم في العام وهو مبلغ مهم وكبير في ذلك الوقت).

حلة، وفي كل صفر ألف حلة، كل حلة أوقية، وما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب، وما نقصوا من درع أو خيل أو ركاب أو عسرض أخد منهم بالحساب، وعليهم في كل حرب كانت باليمن ثلاثون درعاً، وثلاثون فرساً، وثلاثون بعيراً عارية مضمونة لهم بذلك، وعلى أهل بحران مشواة رسلي (واستضافتهم) شهراً فدونه، ولهم بذلك حوار الله وذمة محمَّد النبيي رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وبيعهم ورهبانيتهم على أن لا يعشروا ولا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به فَمن أكل الربا منهم بعد ذلك فَنِمَّتي منه بريئة (۱). شهد على ذلك عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وكتب على بين أبيي

## تأريخ المباهلة عامأ وشهرأ ويومأ

إن حادثة المباهلة من قضايا التاريخ الإسلامي المعروفة المتواترة السي حاء ذكرها في كتب التفسير، والتاريخ والحديث بصورة مبسوطة ومفصّلة لمناسبة وأخرى، واختلف المفسرين والمؤرخين في موعد المباهلة ولكن أجمع عدد منهم على أنه بين الحادي والعشرون أو الرابع والعشرون أو الخامس والعشرون أو السنة السابع والعشرون من شهر ذو الحجة من السنة العاشرة من الهجرة وقيل السنة التاسعة من الهجرة، وأرى أن هذه التواريخ لا تزال تحتاج إلى مزيد من التمحيص والتدقيق وربطها بالأحداث المؤكدة باليوم والشهر والسنة، لكن المؤكد أن الجزء الأكبر من سورة آل عمران نزلت في نصارى نجران.

<sup>(</sup>۲) بلاذري، فتوح البلدان، ص ۷۶-۷۱، ترجمه فارسي، ص ۹۳-۱۰۰

تاريخ اليعقوبي ٢: ٨٣، وقال محمد بن سعد في الطبقات ١: ٢٦٦، وفي ط١، ق ٢: ٢١؛ كتب المغيرة (ابن شعبة الثقفي) بلا إشهاد، وتبعه ابن القيم الجوزية في زاد المعاد ٣: ٤١. وفي الخراج لأبي يوسف، ٧٢؛ وفي ط٨٧: كتبه عبد الله بن أبي بكر. وفي الأموال لأبيي عُبد، ٢٧٢ نقل الكتاب عن أبي المُليح وقال: شهد بذلك عثمان بن عفان، ومُعقب، وكتب. ثم نقله عن عروة بن الزبير، ٢٧٥، ولم يذكر الكاتب وزاد في الإشهاد: أبا سفيان، والأقرع بن حابس الحنظلي التميمي، ومالك بن عوف النصري، وغيلان بن عمرو.

### القبائل التي استوطنت نجران:

تعدُّ نجران موطناً للعديد من القبائل والتي استوطنت فيه ومن تلك القبائل:

- ۱- جرهم وهي أقدمها(۱).
  - ٢- قبائل قحطان.
    - ٣- حمير.
- ٤- بنو مذحج (٢) ومنهم أ- سعد العشيرة، ب- زبيد، ج- النخع، د- بنو صداء، هــ الحارث بن كعب، و- أود.

وكان نصيب الحارث بن كعب أن سكنت نجران وأصبح بنو الحارث حكامها وقد شاركهم عدد من القبائل مثل مثل قبلية حرهم (٢) ويعد بني جرهم أقدم من بني الحارث، حيث هاجر عدد من القبائل إلى نجران بعد سيل العرم مثل:

- أ- الأزد: وتحاربوا هم والمذحجين وتم طردهم من نجران وتبقّى منهم
   بني ذهل واستقروا في نجران ومنهم أسقف نجران إيليا<sup>(٤)</sup>.
- - ٥- سعد العشيرة.
    - ٦- كهلان.
  - ٧- فروع مذحج من همدان ويام.
    - ۸- حرم من قضاعة<sup>(١)</sup>.

وقد كان هذا الخليط من القبائل يخضع لسلطة وسيادة بسيي الحسارث بسن

## كعب.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري، ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) حركة الشعر في نجران في الجاهلية وصدر الإسلام، فائزة العتيبي، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري، ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) جمهرة النسب، للكلبي، ص ٦٣؛ وجمهرة أنساب العرب، ابن حزم، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>۵) تاریخ ابن خلدون، ۳۰٦/۲.

<sup>(</sup>٦) معجم ما استعجم، البكري، ٣٢/١-٣٤.

ومن المهم أن نبيّن أهم قبائل بني الحارث بن كعب ومنهم(١):

- بنو الحماس
  - النجاشي
- بن وقنان بن سلمة
  - زعبل
- مزاحم بن كعب والذي ينسب لهم يغوث بن صلاة
  - بنو الضبان
- بنو المعقل بن كعب ومنهم المرائد ومنهم بنو عبد المدان بن السديان (بيت مذحج وعمادها)(٢).

وهم من كانت له سلطة حكم نجران حتى المائة السادسة، ومنهم عبد القيس بن أبي جواد، حيث كان لهذه الأسرة دور بارز في الحركة الأدبية والشعرية (انظر ملحق الصور شكل ٢، ٧).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد، ابن عبد ربه، ٣٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق، ص ٤٠.

# الفصل الخامس

- دیانات نجران قدیما
  - عبادات أهل نجران
    - كعبة نجران

## ديانات نجران قديماً

لم يكن سكان الجزيرة العربيّة جميعهم على دين واحد إبّان ظهور الإسلام، فكانت الديانة الغالبة آنذاك هي عبادة الأصنام، كما كان هناك أتباع ديانات أخرى كالمسيحيّة واليهوديّة والحنيفيّة والمانويّة والصابئة، يقطنون في بقاع شتّى من الجزيرة.

ومن الثابت تاريخياً أن الوطن العربي هو مهد التوحيد، وأن الديانات التوحيدية الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام بالطبع ديانات عربية، وكل رسلها وأنبيائها من العرب. فالأمة العربية هي أمة الإسلام كما هي أمة اليهودية وأمة النصرانية على السواء، أي أن الأمة العربية هي حاضنة هذه الديانات التوحيدية الثلاث ومنبعها. من المفيد هنا فيما يتعلق بالديانات العربية الإشارة إلى عالمية التفكير وشموله، وكذلك إلى المبادئ الأساسية، التي تجمع هذه الديانات العربية وتميّزها عن غيرها من ديانات العالم، ولم يَسْلَم أيّ من تلك الأديان من المناطات والتحريف اللّذين طرآ عليها عبر الزمن، فانطوت على كثير من المغالطات والتضليل فنفرت النفوس منها.

وفيما يلي شرحٌ موجزٌ عن الأديان المعروفة والمتَّبعــة في الجزيــرة العربيــة آنذاك:

### الموحدون

الموحدون أو الحنفاء، هم الذين كانوا يرفضون عبادة الأصنام، ويُؤمنون بوحدانية الله تعالى، وأحياناً بالبعث والحساب ويوم القيامة، وكان قسمٌ من هذه الجماعة من أتباع الديانة المسيحيّة، ومنهم: ورقة بن نوفل، وعبيد الله بن ححش، وقس بن ساعدة الأياديّ، وزهير بن أبسي سلمى...

ونــزوع هؤلاء الأشخاص إلى التوحيد يرجع إلى سلامة فطرتهم، والفــراغ الدينيّ في ذلك المجتمع، وفقدان الديانتين المسيحيّة واليهوديّة لأصــالتهما وعــدم قدر قمما على بثّ السكينة في النفوس، ولذلك كان الموحّدون يبحثون عن الديانة الحقّة، ويقطعون المسافات للقاء علماء من النصارى واليهود، للتحقُّق منهم حول العلامات الواردة في الكتب السماويّة عن بعثة رسول الإسلام ﷺ. وغالبــاً مــا كانوا يَصِلون إلى نتيجة مفيدة.

### المسيحية

انتشرت المسيحيّة في بعض أجزاء جزيرة العرب، ففي الجنوب عن طريسق الحبشة، وفي الشمال عن طريق سورية، وشبه جزيرة سيناء، إلاّ أنها لم تجتذب إليها أنصاراً كُثُر، وكان من هؤلاء النصارى: قيس بن ساعدة، وحنظلة الطائي، وأُميّة بن أبسى الصلت.

وتغلغلت المسيحيّة في اليمن منذ القرن الرابع الميلاديّ. وعند ظهور الإسلام كانت بعض أحياء العرب في اليمن على دين النصرانيّة. وأهمّ مواطن النصرانيّة في حزيرة العرب كان نجران، وهي مدينة خصبة عامرة بالسكان والتحارة.

وبقیت النصرانیّة رائحة فی الیمن إلی أن حَکَـــمَ ذو نــوّاس أرض الـــیمن، فوقع بالنصاری وقتلهم إرغاماً لهم علی ترك دینهم، وعندما رأی ثباتهم أحــرقهم فی أحدود نار حفره لهم. وقد استنجد النصاری بالحبشــة فأنجـــدوهم، وغـــزوا بلاد العرب سنة ٢٥م، وهزموا ذا نوّاس، وعاد المســيحیّون إلی الحُکــم مــن جدید.

وكذلك انتشرت المسيحيّة في الجيرة قرب الكوفة، بواسطة أسرى الحسرب الرومانيّين... وأهمّ دليل يشهد على وجود هذا الدين في زمن نـــزول القـــرآن في جزيرة العرب، هو مباهلة رسول الله ﷺ قساوسة وفد نجران.

## اليهودية(\*)

انتشرت اليهودية في حزيرة العرب قبل ظهور الإسلام لا سيّما في السيمن، وحيبر ويثرب، حيث بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. وكان لليهود وزهُم السياسيّ والعسكريّ والاقتصاديّ، واستطاعوا أن يستهلكوا من الدولة الإسلاميّة فيما يُقارب سبع سنوات من الحروب والغزوات، حتّى استطاع الإسلام أن يقضي عليهم سياسيًّا وعسكريًّا. وقد كان اليهود هم المحرِّضين الفعليين للمشركين على عليهم حرب رسول الله يُعْلِيْه، وهم المتآمرين الأكثر حبثاً ودهاءً مع الفرس على الدولة الإسلاميّة وعقيدةا.

لقد كان اليهود يعتبرون أنفسهم شعبَ الله المحتار، وأنهم القادة الله السخم الله تعالى لقيادة البشريّة، ولذلك كانوا يَرَون بعثة الرسول يَلْمُ من العرب - لا من بني إسرائيل - انتزاعاً للقيادة من أيديهم وتسليمها لغيرهم، ولذلك كانت عداوتهم عنيفة، وكان حقدهم شديداً.

نشر اليهود في جزيرة العرب تعاليم التوراة (المُحرَّفة) وما جاء فيها حتّـــى هَوّد كثيرٌ من قبائل اليمن. ومن أشهر المتهوِّدين ذو نـــوّاس - ملـــك الـــيمن وقد اشتُهر بتحمُّسه لليهوديّة واضطهاده لنصارى نجران، وإعلانه اليهوديّــة دينـــاً
رسميًّا.

واختلف يهود الجزيرة العربية عن بقية يهود الشرق العربي القديم وحوض البحر المتوسط، في ألهم اقتصروا على التاناخ، أي العهد القديم، ولم يأخدوا بالتلمود، سواء البابلي أو الأورشليمي، رغم أن التلمودين المذكورين تم الانتهاء منهما قبل ظهور الإسلام بوقت طويل يكفي لوصولهما إليهم، خاصة أن سكان الجزيرة العربية لم يكونوا معزولين عن العالم، نتيجة مرور طرق التجارة العالمية

<sup>(\*)</sup> التوراة أو (التورة) كلمة عبرية معناها الهداية والإرشاد، وبقصد بما الأسفار الخمسة (التكوين والحروج واللاويون والعدد والتثنية) والتي تنسب إلى موسى عليه السلام وهي جزء من العهد القديم والذي يطلق عليه تجاوزاً التوراة من باب إطلاق الجزء على الكل، وتحدث التوراة في كثير من أجزائها عن العرب وعلاقتهم بالإسرائيليين وخصوصاً من جانب الأماكن والقبائل العربية ذات العلاقة باليهود الاقتصادية، وللمزيد يمكن الرجوع إلى كتاب معالم تاريخ العسرب قبل الإسلام، د. أحمد عليم سليم، مكتب كريدية أخوان، بيروت.

بأرضهم وفي البحار المحيطة بجزيرةم. لهذا فمن الممكن أن نعدّهم أقرب لليهوديسة في صورها الأولى منهم لليهودية الحديثة التي يعتنقها أغلب يهود اليوم والتي تقوم على التاناخ، أي العهد القديم، مع التلمود. وأقرب الطوائف اليهودية الحاليسة إلى يهود الجزيرة العربية الأقدمين، هي طائفة اليهود القراؤون. أما حالياً فإن يهود الجزيرة العربية في اليمن والبحرين من اليهود الربانيين الذين يأخذون بالتلمود مسع التاناخ. ويلاحظ أن يهود أثيوبيا المعروفين بالفلاشا، أيضاً لا يأخذون بالتلمود وإلى اليوم، ولا شك في أن اليهودية انتقلت لأثيوبيا قادمة من اليمن، لكن يهود الفلاشا حافظوا على طبيعة عقيدهم بخلاف يهود اليمن الذين تحولوا إلى اليهوديسة الربانية التي تأخذ بالتلمود مع التاناخ.

ذكر ابن قتيبة في حديثه عن أديان العرب في الجاهلية: أن اليهودية كانت في حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة وبعض قضاعة. وذكر نفس الأمر ابن حزم الأندلسي الظاهري في جمهرة أنساب العرب عند حديثة عن نفسس الموضوع، وبالمثل ياقوت الحموي في معجمه.

## الوثنيّة

كانت الوثنيّة منتشرة في جميع أنحاء الجزيرة العربيّة، فكادت تُعتـــبر الديانـــة الأكثر اتباعاً وانتشاراً فيها، وهنا لا بدّ من ذكر النقاط التالية:

- نشأة الوثنيّة: يُنقل أنّ أوّل من أدخل عبادة الأصنام إلى مكّة عمرو بن لُحيّ الخُزاعي، الذي أصيب بمرض الحكّة في جلده، فَوُصِفَ للله الاغتسال بماء حارّة في بلاد حوران، فذهب واغتسل بما فشفاه الله، ووجد الناس هناك يعبدون الأصنام، فحمل معه صنماً فنصبه في الكعبة الشريفة، وقيل غير ذلك.
- ۲- أصنام العرب: من أصنامهم مناة، اللاّت، العُزّى، هُبل (وهـو الـذي
   جاء به عمرو بن لُحـيّ)، إسـاف ونائلـة، ودّ، يغـوث، يعـوق،
   نَسـ...
- ٣- إيمان الوثنيّين بالله تعالى: كان الوثنيّون يؤمنون بالله العليّ الأعلى، وأنه
   هو الخالق البارئ المصوّر، وقد حكى القرآن الكريم إيمانهم هذا بقولـــه

تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّــهُ...﴾ الحالة الدينيّة في الجزيرة العربيّة.

وهم لا يعبدون هذه الأصنام إلا لتكون وسيلتهم إلى الله، كما قال تعالى على على على على الله من تعبد الله والله والله

### الصابئة

ظهرت هذه الديانة في عهد حكم طهمورث، ومؤسس هذه الديانة وقيل عنهم بأنهم أناس يوحدون الله ويُنزِّهونه عن القبائح ويصفونه بالسلب لا بالإيجاب، كقولهم: لا يُحد ولا يُرى ولا يَظلم ولا يجور، وينسبون التدبير إلى الفلك وأحرامه، ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها وبصرها، وكانت لهم هياكل وأصنام بأسماء الشمس معلومة الأشكال؛ مثل هيكل بعلبك لصنم الشمس، وهياكل في حرران منسوبة إلى القمر. وقد آلت هذه الديانة في عصرنا إلى الانقراض.

هذا بالإضافة إلى الديانة المانويّة والزردشتية التي تُقــدُّس النـــار (المجوســـيّة) والمزدكية. وقال بعضُّ: بأنَّ هذه الديانات لم تكن منتشـــرة في الجزيـــرة العربيّـــة باستثناء المانويّة.

كما وكان قسم من أهالي الجزيرة العربيّة يعبدون الجينّ والملائكية والنخلة.

## عبادات أهل نجران

وهنا سأستعرض عبادات أهل نجران خلال الحقب الزمنيـــة الــــــيّ ســـبقت الإسلام.

كان المعتقد السائد في نجران كما في غيرها من بلدان الجزيرة العربية، في حدود ما نعرف، هو عبادة الأصنام. ومن أقدم الأصنام:

### ۱ – ذو سماوي.

## ٢ - يغوث (٠).

عبد قسم من (بني الحارث بن كعب) الصنم (يغوث) (١)، وهو مشتق مسن الإغاثة (٢) أو ربما يشير اسمه إلى أرواح حافظة (٣). وورد ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنُ وَدًّا وَلاَ سُواعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ (٤).

وحدث نـزاع قبلي على الصنم يغوث، إذ ذكر (ابن حبيب) أنه كـان في رأنعم - من قبيلة مراد -) حتى هربوا به إلى نجران، فأقروه عند بني النار من قبيلة الحارث بن كعب، واجتمعوا عليه جميعاً (٥). وفي رواية أخرى سجلها (ياقوت الحموي) أن الصنم يغوث بقي في رأنعم وأعلى) من قبيلة مراد إلى أن اجتمعت وقالوا: ما بال إلهنا لا يكون عند أعزنا وأشرفنا وذوي العدد منا! وأرادوا أن ينتزعوه من (أعلى وأنعم) ويضعوه في أشرافهم، فبلغ ذلك من أمرهم إلى (أعلى وأنعم) فحملوا الصنم يغوث وهربوا به، حتى وضعوه عند (بني الحارث بن كعب)، ووافق ذلك أن قبيلة مراد كانت في صراع مع بني الحارث بن كعب، وطالبت (مراد) (بني الحارث بن كعب) تسليم الصنم يغوث وتسوية أمر الديات، فاضطرت مراد إلى أن تقاتل بني الحارث السي الصنم يغوث وتسوية أمر الديات، فاضطرت مراد إلى أن تقاتل بني الحارث السي من الموضع الذي اقتتلوا فيه في مواطن قبيلة مراد، الذي وافق حدوثه معركة بدر

پغوث اسم مشتق من الغوث أو النجدة وهو يشبه اسم الإله العبري يعوش، استقر عند بسني
النار من الضباب من بني الحارث بن كعب، وكان من سدنته: العوامل بن جهيل الهمداني
المسلمي.

<sup>(</sup>١) اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة، ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفصيلات أكثر عن الصنم يغوث سعد عبود سمار، قبائل مذحج، ص ١٢٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ٥، ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة نوح، الآية: ٢٣.

 <sup>(</sup>٥) اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة، ص ٨١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البكري، معجم ما استعجم، ج ١، ص ١٥٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج ٢، ص ٢٩٧.

(٦٢٣م)، فهزمت (بنو الحارث) (مراد) وظل الصنم يغوث قائماً في بين الحارث المورد المحادر إلى أن الحارث ولكن يستبعد قبول هذه الرواية لأن يوم الرزم، لم تشر المصادر إلى أن سبب وقوعه هو النزاع على الصنم يغوث، إضافة إلى أن حدوثه كان قبل الإسلام الله وأورد (الطبرسي) و(القرطبي) رواية حول الصراع الدائر من أحل الاحتفاظ بالصنم يغوث، مفادها أن (أنعم وأعلى) وهما من طيء، وأهل حرش من (مذحج) أخذوا يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زمناً، ثُمَّ إن بني ناجية أرادوا أن ينتزعوه منهم، ففروا به إلى بني الحارث بن كعب المهما يكُن من أمر الصراع الدائر من أحل الاحتفاظ بالصنم يغوث، إلا أنه كان في بني غطيف من مراد الكرائ ونازعتهم عليه بنو الحارث بن كعب واحتفظوا به.

وأشار (ابن الكلبي) إلى أن الصنم يغوث قد حملته بني أنعم من مراد لما اتجهت لقتال غطيف، ونقل قول أحد الشعراء:

وسمار بِنَمَا يغُمونُ إلى مراد فَنَاجزنَمَاهم قَبَلُ الصباح(٥)

ويفهم من هذه الإشارة أنهم حملوه لاعتقادهم أنه سيمدهم بالنصر، وهم في صراعهم من أجل الاحتفاظ به، مما يزيدهم إصرارًا على كسب المعركة لصالحهم. ولا نرجح ما ذهب إليه (د. محمد عبد المعيد خان) في ذكره لأسطورة متأخرة بأن العربي رأى الإله يغوث يدافع عن (قبيلته في ساحة القتال، استناداً إلى اعتقده أن الطوطم يدافع عن قبيلته في ساحة القتال (٢) لأن الصنم يغوث لم يكن طوطماً، كما أن العرب لم يعتقدوا ألهم ينخدرون من الحيوانات. وينفرد (ابن حبيب) فيما

<sup>(</sup>١) معجم البلدان، ج ٥، ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ابن هشام، السيرة، ج ٤، ص ١٦٨- ١٦٩؛ الطبري، تاريخ، ج ٣، ص ١٣٤؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج ٥، ص ٢٠٠؛ البكري، معجم ما استعجم، ج ١، ص ٢٠٥٠ ابن الأثير، الكامل، ج ٢، ص ٢٩٧-٢٠٩، ٢١٥؛ مجمع البيان، ج ١٠، ص ٢٦٤؛ الجامع لأحكام القرآن، ج ١٨.

<sup>(</sup>٣) الطبري، جامع البيان، ج ٢٩، ص ١٦٢.

 <sup>(</sup>٤) الأصنام، ص ١.

<sup>(</sup>٥) الأساطير والخرافات عند العرب، ص ٩١.

 <sup>(</sup>٦) ذو الخلصة: مروة - الحجارة - بيضاء منقوشة، عليها كهيأة التاج، ينظر: ابسن الكلبسي،
 الأصنام، ص ٣٤-٣٥.

ذكره بأن الصنم (ذو الخلصة) (۱) كانت تعبده بنو الحارث بن كعب (۲). ويستبعد ذلك لأن (ذو الخلصة) كان يعبد خارج مواطن (الحارث بن كعب) في تبالة، بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة (۱ إضافة إلى ديانتهم الوثنية، فقد شاعت بينهم الديانة النصرانية بقول (الجاحظ): (إن أكثر بني الحارث بن كعب قد تنصر، وبهذا خالفوا دين المشركين من العرب) (۱)؛ ومن الشواهد على تنصر (بني الحارث) ما ذكره (قدامه بن جعفر) حول أخذ النبي من أهالي نجران الجزية وهم من (بني الحارث بن كعب) لأهم نصارى من أهل الكتاب (۱) الذي كانت تعبده مَذْحِج ومن والاها فقاتلتهم عليه بنو عُطيف حتى هربوا به إلى نجران فأقروه عند بني النار من الضباب فاحتمعوا عليه. ويبدو أن صنم "يغوث" يُعبد في جنوب الجزيرة وشمالها فهل لكل من أهل الجنوب وأهل الشمال صنمه؟ و لم يذكر أن أهل الشمال كانوا يفدون إلى نجران لممارسة طقوس زيارة "يغوث". وكان له مكانة الشمال كانوا يفدون إلى نجران والدليل على ذلك كثرة من يحملون اسم "عبد يغوث". وكانت للعرب حجارة منصوبة يطوفون بما ويَعْتِرون عندها، يسمونما الأنصاب، ويسمون الطواف بما الدَّوار، وفي ذلك يقول عمرو بن جابر الحارثي ثم الكعبي:

حَلَفت عُطَيفٌ لا تُنَهْنه سِرْبَها وحلفت بالأنصاب أن لا يُرْعِدوا(٢)

### ٣- المدان:

وبه سمي عبد المدان وهو أبو قبيلة من بني الحارث، وعبد المدان اسمه عمرو، وعبد الله ابنه كان يسمى عبد الحجر، ذكر ذلك ابن دريد والزبيدي والأستاذ أحمد زكى محقق كتاب الأصنام عند العرب.

<sup>(</sup>١) المحبر، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الكلبسي، الأصنام، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الحيوان، ج ٧، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) الخراج وصناعة الكتابة، ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٥) أبو فرَّج الأصفهاني، المصدر السابق، ج ١٢، ص ١١. وينظر: ياقوت، معجم البلدان، ج ٥، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) ابن الكلبيي ص ٤٢.

#### ٤ - نسر:

كان لحمير، بنجران.

#### ٥- ذو الخلصة:

كان لبحيلة، وختعم، والحارث بن كعب، وجرم، وزبيد، والغوث بن مر بن أد، وبني هلال بن عامر. وكان بين مكة واليمن.

#### ٦- معيد الشمس:

ذكره فلبي في كتابه نجود الجزيرة العربية يبعد حوالي ٨ أميال عن الحصينية (انظر الملحق للتعرف على الصورة والمكان).

#### ٧- عبادة الكواكب:

إله ألمقه وتالب وريام، ومرفق صورة ومخطـط لمعبـــد الشـــمس في المنقـــع بنجران.

## ٨ – كعبة نجران:

بنى (بنو الحارث بن كعب) في نجران كعبة كبيرة لهم يعظمو له ذكرها الشاعر الأعشى "قيس بن تعلبة" الذي كان على اتصال تام مع أساقفة نجران في كل سنة وذكر أسماء أصحابها الثلاثة وهم: يزيد بن عبد المدان، وعبد المسيح مسن قبيلة الحارث بن كعب، وقيس بن معد يكرب من كِندة في شعره بقوله:

وكَعب أن حيث عليك حتّ ى تنيخ بأبوابه المسيح وقيساً، هم خَرير أرباها إذا الحسيرات تلوت هم وحروا أسافل همداها(١)

والحبرات نوع من البرود (الأثواب) الفخمة كان يلبسها الأقيال وكبار القوم (حيث كان البرد النجراني مشهور وقد تزيّن النبسي بينظير ببرد نجراني).

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني، المصدر نفسه، ج ١٢، ص ١١.

وكان عبد المسيح سادن الكعبة من أهل نجران<sup>(۱)</sup>، وجاء وصفها عند (ابسن الكلبسي) على ألها لم تكن كعبة عبادة، وإنما كانت غرفة لأولئك القوم السذين ذكرهم الأعشى في شعره<sup>(۱)</sup> وفي رواية أخرى له (ابن الكلبسي) سحّلها (أبو الفرج الأصفهاني) و(ياقوت الحموي) جاء فيها وصف مفصّل للكعبة النجرانية، إذ ذكر ألها قبة من آدم من ثلاثمائة جلد (أي ثلاثمائة من الجلد مخيطة) وكانت هذه القبة على لهر بنجران يقال له (النجيردان) وكان لهذا النهر مورد مالي يبلغ (عشرة آلاف دينار) يغطي نفقات القبة وسدنتها. ولعظمتها عندهم أطلقوا عليها كعبة نجران، إذا جاءهم الخائف أمن أو طالب حاجة قضيت أو مسترفد أرفد<sup>(۱)</sup>.

ويورد (ياقوت الحموي) رواية تتحدث عن مبنى في اليمن يسمى (دير نجران) كان لآل المدان ابن الديان من (بني الحارث بن كعب)، وقد بنوه مربعاً مستوي الأضلاع والأقطار مرتفعاً من الأرض يصعد إليه بدرجة، على مثال الكعبة فكانوا يحجّون هم وطوائف من العرب ممن يحلّ الأشهر الحرام ولا يحج الكعبة، وتحجه (خثعم) قاطبة، وكان أهل ثلاثة بيوتات يتبارون في بناء البيع، وهم: آل المنذر في الحيرة، وغسان في الشام، وبنو الحارث بن كعب في نجران، وبنوا دياراتهم في المواضع النرهة الكثيرة الشحر والرياضة والغدران وجعلوا في حيطالها الفسافس، وفي سقوفها الذهب والصور، وكان (بنو الحارث بن كعب) يخرجون إليها كل يوم أحد، وفي أيام أعيادهم، وقد لبسوا الديباج المذهب والحرير، وبعدما يقضون صلاقم ينصرفون إلى نرهتهم في السميها (ابن منظور) (الربة) بقوله:

"كعبة كانت بنجران لمذحج وبني الحارث بن كعب يعظّمها النساس، ودار ربة ضخمة..." (د) ولعل من المفيد أن نقرأ مناقشة (الدكتور جواد علي) لموضوع (كعبة نجران)، إذ يرى أن رواية (ابن الكلبي) عن أصل (كعبة نجران)، إنها قبسة

<sup>(</sup>١) الأصنام، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأغاني، ج ١٢، ص ١١؛ معجم البلدان، ج ٥، ص ٢٦٨-٢٦٩؛ معجم البلدان، ج ٢، ص ٥٣٨- ٥٦٨؛ معجم البلدان، ج ٢، ص ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب المحيط، ص ١٥٩٩، مادة (ربّ).

<sup>(</sup>٤) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٦، ص ٦١٦.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص ٣٤٣-٣٤٣.

من آدم مشابحة لما نعرفه عن (خيمة يهوه) إله العبرانيين، واعتقادهم أله خيمة مقدّسة، وبما نعرفه من خيم القبائل المقدّسة، وذلك لألها كانت بيوتاً توضع فيها الأصنام ليتعبد بما أفراد القبيلة، فإذا ارتحلوا إلى مكان جديد نقلوا خيمتهم معهم، والظاهر أن (كعبة نجران) المذكورة إن صحت رواية (ابن الكلبي) كانت من هذا النوع، خيمة مقدّسة في الأصل وذلك قبل دخول أهل نجران في النصرانية فلما دخلوها لم تذهب عنها قدسيتها، بل حوّلوها إلى كنيسة ثم بنوا ربيعة في موضعها فيما بعد(۱).

أما (الدكتور سعد زغلول) فيرى أن كعبة نجران لم تكن على غرار كعبة مكة، ويمكن أن تكون مشابحة لما كان يحدث في الحرم القريشي في مكة، ويستند إلى ما ذكره (ابن الكلبي) (إذا جاءها الخائف أمن...) ولما كان بنو الحارث بن كعب ومن لاذ بحم من القبائل يتقاتلون في السنة (١هـ - ١٦٢٣م) من أحل الاستئثار بصنمهم "يغوث"، فالذي يستنتج أن دخول النصرانية في نجران لم يمنع من بقاء عبادة الأصنام فيها، فلا بأس أن تكون كعبة نجران وثنية - نصرانية (١٠) ولكن من الصعب قبول احتمال أن تكون كعبة نجران (وثنية - نصرانية)، فكيف عارس طقوس الديانة المسيحية وإلى جانبهم من يمارس عبادة الأصنام في مكان واحد؟

ويمكن أن نستخلص أن كعبة نجران كانت على شكل قبة من جلد، وظفت لغرض حشد الناس وليس للعبادة على وفق ما جاء بنص (ابن الكلبسي): "إذا جاءهم الخائف أمن أو طالب حاجة قضيت أو مسترفد رفد". وكانت هذه الكعبة

<sup>(</sup>١) بيوتروفسكي، اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة، ص ٢٥٣.

را ف، ج ١ ساب الأش بلاذري، ان ١٤١؛ ابن سعد، الطبقات، ج ١، ص ٣٣٩؛ ابن هشام، السيرة، ج ٤، ص ١٧٧؛ ال: ص ٣٨٤.

اسنوهرب الطبري، تاريخ، ج ٣، ص ١٦٧٧ ابن الأثير، الكامل، ج ٢، ص ٢٩٣؟ علي بـــن الحسن بن أبـــي البك الحزرجي.

الزبيدي، الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن في الإسلام، مخطوطة في مكتبة المجمع العلمي العراقي، برقم (٤٨ تاريخ). ورقة ٥.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام، السيرة، ج ١، ص ٣٨٤؛ الطبري، تاريخ، ج ٣، ص ١٢٧؛ ابن الأثير، الكامل، ج ٢، ص ٢٩٣.

معظّمة عند أهالي نجران. كما يخيّل إلينا أن هناك مبنى آخر في (نجران) على هيئة (كنيسة) ذكره (ياقوت الحموي) بناه نصارى بني الحارث بن كعب لتمارس فيه الطقوس النصرانية وعثر علية أيضاً أثناء عملية التنقيب داخل القلعة الحالية المسماة بالأخدود كما أشار إلى ذلك ريكمانز.

وثما يجدر ذكره أن الكعبة النجرانية لم تذكر في القصص المتعلقة بنشر الإسلام في اليمن، ومن المحتمل أن الخيمة النجرانية لم تكن موجودة حين وصول المسلمين<sup>(۱)</sup>. كذلك فيما يخص الكنيسة النجرانية إذ لم تشر المصادر إلى أخبارها بعد ظهور الإسلام، ويعتقد بأن مكافحا هو على حبل يسمى تصلال شرق منطقة نجران.

لو صح أن كعبة بحران تُعبّدُ كما تُعبّد الأصنام لصار أهل بحران يخلطون بين النصرانية والوثنية، والذي أميل إليه أن كعبة بجران ربما ألها كانت "كاتدرائية" أو كنيسة عادية، والأعشى على معرفة جيدة بالنصرانية، وبعض الدارسين يصنفه على أنه هو نفسه نصراني (٢). ونلحظ من الشعر اسم عبد المسيح فكيف يعبد الصنم؟ ويذكر ياقوت الحموي، خلافاً لما ذكره ابن الكلبي، أن "كعبة بجران هذه بيعة بناها بنو عبد المدان بن الديان الحارثي على بناء الكعبة وعظموها مضاهاة للكعبة وسعّرها كعبة بجران، وكان فيها أساقفة مُعتّمون وهم الذين جاءوا إلى النبي تخيل ودعاهم إلى المباهلة، ثم يضيف ياقوت معلومة نقلاً عن ابن الكلبي تخيالف علمومته السابقة التي دو هما الخائف أمن، أو طالب حاجة قُضيت، أو مسترفد ثلاثمائة جلد، كان إذا جاءها الخائف أمن، أو طالب حاجة قُضيت، أو مسترفد أرفِد، وكانت على نمر بنحران، وكانت لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل. ولكن يستغل من ذلك النهر عشرة آلاف دينار، وكانت القبة تستغرقها. ثم كان أول من سكن نجران من بني الحارث بن كعب بن عمرو بن عُلة بن حَلْد بن عبد مالك بن أدد بن زيد بن يشحب بن عرب بن زيد بن كهلان يزيد بس عبد مالك بن أدد بن زيد بن يشحب بن عرب بن زيد بن كهلان يزيد بس عبد مالك بن أدد بن زيد بن يشحب بن عرب بن زيد بن كهلان يزيد بس عبد مالك بن أدد بن زيد بن يشحب بن عرب بن زيد بن كهلان يزيد بس عبد مالك بن أدد بن زيد بن يشحب بن عرب بن زيد بن كهلان يزيد بس عبد

<sup>(</sup>٢) شيخو، ج.

المدان، وذلك أن عبد المسيح زوّجه ابنته دُهيمة فولدت عبد الله بن يزيد ومسات عبد الله بن يزيد ومسات عبد الله بن يزيد فانتقل ماله إلى يزيد فكان أول حارثي سكن نجران(١١).

ونلحظ أن رواية ابن الكلبي الأخيرة تناقض في بعض معلوماتها روايسة ياقوت الأولى، ولعل منشأ هذا التناقض أن رواية ابن الكلبي هذه تعرضت لبعض الاضطراب والخلل. ويعطي ابن الكلبي رواية أخرى عن ديانة أهل نجران فينسب إلى يزيد بن عبد المدان الحارثي قوله: أن الديّان إذا أصبح قال: آمنت بالذي رفع هذه يعني السماء، ووضع هذه يعني الأرض، وشق هذه يعني أصابعه، ثم يخر ساجداً. ويقول: سحد وجهي للذي خلقه وهو عاشم، وما حشمني من شيء فإن جاشم، فإذا رفع رأسه قال:

إن تغفر اللهم فاغفر حَمَّا وأي عبد لله لله ما الله الله من الرودة النص يستنتج منه أن الديان كان على دين الحنيفية، إذ ليس فيه من أثر لا للنصرانية ولا للوثنية.

وكان بنو الحارث بن كعب مثل غيرهم من عرب الجاهلية يحتل الكهان منهم موضعاً مهماً، فعندما تجمعت قبيلة مذحج لغزو قبيلة بني تميم استرشدوا برأي الكاهن المأمور الحارثي، فقالوا له: ما ترى؟ فسجع لهم هذه العبارات: لا تغزو بني تميم فإلهم يسيرون أعقاباً، ويَردون مياهاً جباباً، فتكون غنيمتكم تراباً. لكنهم لم يأخذوا بوصيته فساروا إلى بني تميم في شرقي الجزيرة العربية فوقعت عليهم هزيمة منكرة على ماء الكلاب، ومن بين رؤوس قتلاهم قائدهم الشاعر عبد يغوث بن صلاءة الحارثي والكاهن ابن لبيد الحماسي، فهل الكاهن ابن لبيد نصح قومه نصيحة مخالفة لنصيحة الكاهن المأمور الحارثي وأخذوا بها؟ لا ندري، ولكن ما يعنينا هنا هو توضيح موقع الكهانة عند عرب نجران قبل الإسلام، ولا بحال لفهم النص في السياق على أن المقصود بـ "الكاهن" رجل الدين الكنسي.

يقول حون فلبي (أصبح اسمه عبد الله بعد إسلامه) في وصفه لكعبة نجران حين اكتشفها:

<sup>(</sup>١) ياقوت بن عبد الحموي، معجم البلدان، بيروت، دار صادر، ج ٥، ص ٢٦٨.

{أستطيع أن أرى تل تنصب الداكن - البعض يسميه خطا حبل صله (سله) إلى البعيد في الصحراء، عند الطرف الشرقي لتصلال، ويعتبر أقصى بقعة شرقية للحدود اليمنية السعودية، وصلنا إلى الطرف الشرقي من تصلال بعد قيادة سريعة وجيدة لمسافة أربعة أميال عبر سهل الدرة، الذي يندمج هنا في جذيم بما عليه من شحيرات خفيضة وهضبات رملية عليها شجيرات الأراك. يتخذ سهل جذيم، الذي يمتد من وادي نجران مظهراً يدل على أنه جزء لا يتجزأ من دلتا الأخير، وربما يكون هذا هو الحال. تنهي صخرة تصلال تجاه الشرق عند جدار عمودي ارتفاعه حوالي (١٥٠) إلى (٢٠٠) قدم ويبلغ طوله ما يربو على ربع ميل. يتحـــه الصخر إلى الخلف من عند نهايته الجنوبية وهي أقل اعتدالاً وأكثر مصادمة، وفي اتجاه جنوب غربسي ولمسافة (٢٠٠) ياردة، عند الزاوية الجنوبية الغربية للصخرة، والتي يمتد سطحها الآن تجاه الشمال الغربسي مسافة (١٣٠) يساردة إلى حيـــث توجد أكثر السمات إثارة ولفتاً للنظر في تل تصلال. وفجأة وجدنا أنفسنا في مواجهة ما يمكن أن نعده (الطريق الموكبي) أو بالطريق الجنائزي. كانت قمتاه المستدقتان منحنيتين على قاعدة الصخرة على كلا الطرفين في شبه دائرة ذات قطر يقارب (١٧٤) خطوه (قل ١٤٥) ياردة. يجرى المطاف (الطريق الموكبي) على الحافة الخارجية لشبه الدائرة كانت معلّمة ببلوكات متوسطة الحجم أو صغيرة من حجارة موضوعة على جانب المشي، الذي كان عرضه أربع خطوات في المتوسط، غير ألها، هنا وهناك قد اختل ترتيبها بسبب السيول أو بفعل الإنسان.

كان الشكل العام للطريق الموكبي، على أية حال، واضحاً بما فيه الكفاية - يوجد عند طرفه الغربي وعلى مسافة (٢٥) خطوة (قل ٢٠ ياردة) من عند قاعدة التل، مساحة مستطيلة تقريباً، طولها ثلاث وتصف خطوه على خط اتجاه شرق - غرب، وخمس خطوات اتجاه شمال جنوب، وكانت محاطة ببلوكات حجرية، بدا هذا وكانه مكان محجوز أو غرفة خاصة أو قد يكون معبداً. على الرغم من أنه لا يوجد دليل على أنه كانت هناك مبانٍ من أي نوع. قد تكون هذه السمة هي النهاية الطرفية للقمة المستدقة الغربية (للطريق الموكبي) والذي كانت قمته المستدقة الشرقية متناثرة بسبب الصخور المتساقطة وآثار تشويش

أخرى عليها، مما لم يدعم قناعتي باحتمال وجود (غرفة) مماثلة أحرى عند تلـــك النهاية.

لاحظت على أية حال في حينها، أن هناك مساحة محجوزة أو حجرة متطابقة عند هذا الطرف أيضاً. وداخل شبه دائرة مساحتها (٣ × ٥) خطوات. علماً بأن الحجارة المكوّنة للشكل العام قد اختل ترتيبها بشكل كبير. لاحظت على أية حال من عند (الغرفة) الأخرى أنه وعلى بعد مسافة (٥٠) خطوة مسن نقطة الملاحظة والتي تكون زاويتها شمال غرب تمس طرف الطريق على خط يجري شرق الجنوب الشرقي، ويكون بذلك، موازياً تماماً لقاعدة التل، كان هناك حلمود ضحم ارتفاعه تسعة أقدام، وطوله أربع خطوات ونصف وعرضه خطوتان وطرفه الشمالي يبعد (٣٨) خطوه من عند قاعدة التل. ويقع من حوله، علي الجانب الغربي، وعلى النصفين الغربيين للجانبين الشمالي والجنوبي - ولكن ليس على الأجزاء الشرقية إطلاقاً - شريط ضيق من صحور صغيرة غير مشذبة، لم يعد لدى أية شكوك بأننى، حقيقة، قد اكتشفت كعبة نجران المفقودة منذ القديم و بحا نصف المطاف. إن الصور التي التقطت في ذلك الوقت تؤكد هذه الصفة للمنظر، وفي إحدى هذه الصور يبدو من المؤكد أن وجه جلمود الكعبة قد كان يحمل في تلك الأزمان القديمة، شكلاً مرسوماً أو منحوتاً بصوره بسيطة لإله ما. والذي ربما كان هو ما قد لاحظته في حينها كضرب من لون متغيّر على سطح الصحرة. توجد ثلاث كعبات معروفة للعرب أيام الوثنية القديمة، قبل ظهــور الإســلام -كعبة مكة وهي أعظم الثلاث وكعبة صنعاء، قيل إنما لا تزال موجودة في مسجد غمدان غير أبي لم أسمع تأكيدًا لهذا من شاهد عيان ذي صلاحية وسلطة وأحــــــــــراً كعبة نجران التي اكتشفتها أنا في ٢٥ يونيو ١٩٣٦م}(١).

#### ٩- النخلة:

أهل نحران يومئذ على دين العرب يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد في كل سنة، فإذا كان ذلك العيد علّقوا عليها كل توب حسن وحدوه وحلى النساء،

<sup>(</sup>١) نجود الجزيرة العربية، ARABIAN HIGHLANDS جون فلبسي.

ثم خرحوا إليها وعكفوا عليها يوماً، ولعلي أذكر هنا قصة فيمنون وسيّده حينما وحده يتعبّد فسأله عن دينه فقال له فيمنون سأخبرك لكن هذه النحلة لا تنفعكم ولا تضرّكم وإن دعوت عليها ربي، فتوضّى وصلى ثم دعا ربه فأرسل عليها ربح صرصر عاتية اقتلعها من حذورها وآمنوا برب فيمنون.

هناك ربط بين ولادة المسيح ونجران من خلال تأكيد فاضل الربيعي في كتابه المسيح العربي وأن مولد النصرانية الأولى أتى من نجران حيث إن "إيكولوجيا التوحيد" ويقصد من هذا المصطلح أن المراكز الدينية أتت متسلسلة كالتالي: اليمن التوراة ونجران النصرانية والإسلام الحجاز وأن هذه المراكز الدينية الكبرى (اليمن، نجران، الحجاز) شكلت بيئة تاريخية حاضنة متناسقة جغرافياً وثقافياً.

حيث إن النصرانية العربية الأولى كانت ديناً زراعياً، ارتبطت بفكرة فلاحــة الأرض (كانوا يسمونهم أكارين)، بينما اليهودية كانت ديناً بدوياً ارتبط بالرعــاة والمهاجرين.

ولعله من المناسب ذكر كعبة الحبشي أبرهة "لكي لا يتم الخلط بينها وبين كعبة نجران" الذي جعل صنعاء عاصمته حيث بني كاتدرائية فخمسة عرفست بكاتدرائية القليس واستخدم في بنائها الأحجار المأخوذة من حرائب مدينة مأرب السبئية. وكنيسة القليس هذه بناها أبرهة الحبشي حوالي (٧٠٥م) لتكون مركز القوة السياسية والدينية للحبشة بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية من حركة الحجاج التي تصاحبها حركة تجارية كبيرة محاولاً بذلك أن يجعلها مركزاً يضارع الكعبة المشرفة. كانت الكنيسة مستطيلة الشكل لها مداخل بأبواب نحاسية تؤدي إلى غرفة محمولة على أعمدة من حشب الساج مزخرفة بالذهب والفضة وتؤدي هذه الغرفة إلى إيوان أقواسه مزخرفة وبالإيوان مدخل للقبة، بهذا الجزء صلبان مسن الغرفة إلى إيوان أقواسه مزخرفة وبالإيوان مدخل للقبة، بهذا الجزء صلبان مسن خلالها. ويقول المؤرخون أن أبرهة أخذ الأحجار الألبستر من قصر بلقيس في خلالها. ويقول المؤرخون أن أبرهة صمّم الكنيسة بحيث تكون حولها مساحة فضاء تكون عرفها مساحة فضاء تكون عرفها مساحة فضاء

#### ٠١- إدد:

(انظر ملحق الصور) إله الرعد وهو أحد أسماء بجران مدينة الرعد أي إلسه القوس، هذا من مواطن عبادة هذا الإله فالرعد مرتبط بعبادة قوس قزح، وبالتعريج على إدد في القواميس نجد الآتي:

أدد (لسان العرب)

الإدُّ والإدَّةُ: العَجبُ والأَمرِ الفظيع العظيم والداهية، وكذلك الآدِّ مثلَّ الفاعل، وجمعُ الإدَّة إدَدُ؛ وأمر إدُّ وصف به؛ هذه عن اللحياني.

وفي التزيل العزيز: لقد حَتَتم شيئاً إِدًّا؛ قراءة القراء إِدًّا، بكَسر الأَلف، إِلا ما روي عن أَبِسي عمر وأَنه قرأً: أَدًّا. قال: ومن العرب من يقول لَقد حَتَت بشيء آدّ مثل مادّ، قال: وهو في الوجوه كلها بشيء عظيم؛ وأنشد ابن دريد: يا أُمّنا ركبتُ أُمراً إِدًّا، رأيتُ مشبوحَ الذّراع نَهْداً، فنلتُ منه رَشْفاً وبَرْداً والإِدّ: الداهية تعدّ وتؤدّ أَدًّا. قال ابن سيده: وأرى اللحياني حكى تأدّ، فإما أن يكون بني ماضيه على فعل، وإما أن يكون من باب أبي يأبي.

وأدّه الأَمر يؤدّه ويئدّه إذا دهاه. الليث: يقال أدّت فلاناً داهيـــة تـــؤده أدًّا، بالفتح؛ قال رؤبة: والإدَد الإداد والعَضائِلا والإدّ، بكسر الهمزة: الشدَّة.

وفي حديث عليّ، رضّى الله تعالى عنه، قال: رأيت النبيي ﷺ في المنام فقلت: ما لقيت بعدك من الإِدَدِ والأَوَدِ؛ الإِدد، بكسر الهمزة: الدواهي العظام، واحدتما إِدّة، بالكسر والتشديد، والأَودُ: العوج.

والأُدُّ: الغلبةُ والقوَّةُ؛ قال: نَضَوْنَ عنّي شدّةً وأدَّا، من بعدِ ما كنتُ صُـــمُلاَّ نَهْداً وأدّت الناقة: والإبل تؤدّ أدًّا: رجَّعت الحنين في أجوافها..

وأَدَدُ الطريق: دَررُه.

وأُدُد وأُدَد: أبو عدنان وهو أدّ بن طابخة (\* قوله «وهو أدّ بن طابخة إلى قوله بمنازلة عمر» كذا في نسخة المؤلف وعبارة القاموس وشرحه وأدد كعمر مصروفاً وأدد، بضمتين، لغة فيه عن سيبويه أبو قبيلة من حمير وهو أدد، بن زيد بن كلان بن سبأ بن حمير وأدّ، بالضم، ابن طابخة بن الياس بن مضر أبو قبيلة أخرى). بن الياس ابن مضر؛ قال الشاعر: أدّ بن طابخة أبونا، فانسبُوا يومَ الفَحارِ

أَباً كَأَدًّ، تُنْفَروا قال ابن دريد: أحسب أنّ الهمزة في أدّ واو لأنه من الودّ أي الحب، فأبدلت الواو همزة، كما قالوا اقتت وأرخ الكتاب.

وأُدَد أبو قبيلة من اليمن وهو أُدَدُ بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير؛ والعرب تقول أُدَداً، جعلوه بمنزلة تُقَب ولم يجعلوه بمنزلة عمر؛ الأزهري: وكان لقريش صنم يدعونه وداً ومنهم من يهمز فيقول أُد:

الإدُّ (القاموس المحيط)

الْإِدُّ وَالْإِدَّةُ، بَكْسَرُهُمَا: الْعَجَبُ، والأَمْرُ الفَظيعُ، والدَّاهِيَةُ، والمُنْكَرُ،

كَالْأَدُّ، بالفتح،

ج: إِذَادٌ وإِذَدٌ.

والأَدُّ والإدُّ والآدُّ: الغَلَبَةُ، والقُوَّةُ.

والتأدُّدُ: التشدُّدُ.

وأُدَدُّ، كَعُمَرَ مَصْرُوفًا، وبضَمَّتَيْنِ: أبو قَبيلَةٍ.

وأدُّ بنُ طابِخَةَ: ابو أخرى.

أدد (الصّحّاح في اللغة)

أُدَّتِ الناقة تَوُدُّ أَدًّا، إذا رَجَّعَتْ الحنينَ في جوفها.

والأديدُ: الجلبةُ.

وشديدٌ أديدٌ أتباع له.

والإدُّ بالكسر والَّإدَّةُ: الداهيةُ، والأمر الفظيع.

ومن قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئًا إِذًّا﴾، وكذلك الآدُّ مثل فاعل.

وجمع الإدَّةِ إدَدٌّ.

وأدَّتْ فلاناً داهية تَؤُدُّهُ أَدًّا، بالفتح.

والأُدُّ أيضاً: القوة. قال الراجز:

مِن بعدِ ما كنتُ صُمُلاً نَهْداً فَضَوْتُ عني شِيرَةً وأَدَّا

### ١١ – أفعى نجران وسليمان:

لعل أفعى نجران القلمس<sup>(۱)</sup> بن عمرو بن قطن بن همدان بن سار بن زيد بن وائل بن عبد شمس بن وائل بن حمير بن سبأ كان داعياً من دعاة سيدنا سليمان الميلك على نجران وولّي على نجران وكان أحكم العرب في وقته حيث ولّي على نجران مسن بلقيس قبل أن يولّيه سيدنا سليمان الميلك على نجران، وكان ممن حسن إسلامه.

وقصته المشهورة مع عساكر سليمان لما رأى طوالعهم، وجمعه لأهل نجــران (وهي دار علم أي نجران) حيث قال يا أهل نجران: أنتم أهل العلـــم الأول فهـــل عندكم من هذا العلم!!!؟

قالوا له: ما لم يكن عندك يا سيدنا وأنت جهبذ العالم فيكون عندنا.

فقال لهم: إني ألبس لهم مسحاً وعباءة وأسير إليهم بثلاث: (كهانة، وطـب، وحكمة).

فإن كان فيهم نبسي لم يحتاجوا لطبسي وحكمي لأن فيهم طباً أبلسغ مسن طبسي، ولا يسمعون من حكمتي لأن فيهم من حكمة الوحي أصدق من كهانتي، فلبس المسح وتعرض الجند بالكهانة فلم يتعرضوه وعرض الحكمة فلم يلتفتوا إليسه وعرض الطب فلم يسمعوا منه فتركهم ومضى إلى سليمان فرأى الريح تقله والطير تظلّه فرأى ملكاً عجيباً، فدنا من سليمان فقال سليمان:

يا آصف (كاتب سليمان) سبحان قاصف الجبابرة ذلك عميد نجران المبتكر ادعه.

فقال له آصف: هلم الرجل، فلما وقف بين يدي سليمان سبّح سليمان فسبّحت الجبال فقال أفعى نجران بطلت حكمتي، ثم نظر إلى البقل بين يدي سدي سليمان فكلّ بقله تقول له: اسمى كذا وكذا.

فقال أفعى نجران: بطل طبسي.

ثم قال لسليمان: إن هذا عميد نجران له من الأمر أمران بين ظلال وبيان، فآمن أفعى نجران وصدق بما أتى به سليمان.

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى في صناعه الإنشاء، للقلقشندي ٤٣/٥؛ نجران في أطوار التاريخ، محمد العقيلي، ص ٤٠-٤١؛ المفصل، حواد، مرجع سابق، ٣٦/٣.

وقد خطب في قومه (مؤمنو نجران) فقال:

{أيها الناس إن الدهر أنذركم والموت أدّبكم فهل تجدون من ذلك بحيراً وعنه محيداً، إن الله لم يشرك أحداً في ملكة خلهم للفناء واستأثر بعدهم بالبقاء.

جعل الموت منهالاً ليس عنه مزحل، أن سليمان نبسي الله مات أعطاه الله ما لم يعط أحد قبله ولا بعده، فلم يك بذلك يدفع المقدور ولا يصرف المحذور، ولما قرب الأجل اضمحل الأمل ونزل الموت عليه بالفوت، فهو لكم عاريه وأنتم له تراب فأضحى لكم نوراً وكنتم له مناراً، فمن استمسك فقد أصاب ومن الحد فقد أحطاً.

دعا فأصاب ودعي فأجاب، غاب وشهدتم فأدوا ما سمعتم وعلمـــتم، أيهـــا الناس هيهات والله هيهات أصبحتم بين طبقتين من الأموات تسابقون الســـاعات وتنتظرون الميقات، خلقتم قبل الوعد والوعيد وتقدمتم النبأ وجـــاءكم الخطــاب وغاب عنكم الثواب وإلى الله المآب – خلقتم قبل كل شيء ولكم نفع كل شيء وعليكم ضر كل شيء فعليكم الشكر ولكم النصر.

أيها الناس سمعتم وأبصرتم والسمع والبصر للفؤاد، فمن سمع وأبصر نجا ومن لها هفا وعهد الدهر لكم هباء وثأركم حبار ولتعودن أخباراً، ثم من بعد من أين إلى أين} (١١).

وأفعى نحران هو من احتكم إليه أبناء نزار بن معد بعد موت أبيهم تنفيذاً لوصية والدهم أن تنازعوا في الإرث أن يذهبوا إلى كاهن نجران ليحكم بينهم (٢).

مما سبق يؤكد على إيمان أهل نجران المستمر من قبل النصرانية واستمرار ذلك إلى سيدنا عيسى بن مريم للمستلا والذي استمر هذا اليمان وبدأ يتناقص حتى عدد مرة أحرى إلى دين النصرانية وما تلا ذلك من محرقة الأحدود المشهورة والتي سبق وتم إيضاحها في ما سبق.

يقول الربيعي نقلاً عن كتاب الرحالة السوري نــزيه المؤيد العظم (رحلة في بلاد العربية السعيدة، سبأ ومأرب الجزءان الأول والثاني، مؤسسة فادي بــريس،

<sup>(</sup>١) (كتاب التيحان في ملوك حمير، وهب بن منبه، ١٣٤٧هـ، الطبعة الأولى)، ص ١٦٣–١٧٨.

<sup>(</sup>٢) حركة الشعر في نجران في الجاهلية وصدر الإسلام، فانزة رداد العتبيسي، ١٤٣٠.

لندن، الطبعة الثانية، ١٩٨٥، ص ١٤١-١٤١)، والذي استقى منه الشهبندر معلومته ويجد فيه نصاً عن مقابلة مع الحاخام باليمن عام ١٩١٦م:

تقابلت في القاع – قاع اليهود في اليمن – مع عدة أشخاص من كبار اليهود وعيونهم وسألتهم أسئلة متعددة عن أصل اليهود اليمانيين وعن أحوالهم وأشغالهم، وها أنا أنقل حديثاً جرى بيني وبين حاخامهم الأكبر المدعو يجيى بن إستحق في داره. سألته ماذا تعرف عن أصل اليهود في اليمن وعن مدنيتهم؟ فقال "كانت لليهود مدينة عظيمة وكان لهم ملك فحيم في شرقي صنعاء. وقد أسس ذلك الملك وتلك المدينة الملك سليمان بن داوود (..) وهل قامت تلك المملكة في نجران؟ لا أهك ألها كانت في شرقي صنعاء ومن المحتمل ألها كانت في نجران" أ

<sup>(</sup>١) فاضل الربيعي في مؤلفه "فلسطين المتخيلة" [دار الفكر - دمشق ٢٠٠٨] الصادر في مجلدين وستة أجزاء ضمن ١٢٠٠ صفحة، (ج ١، ص ١٤-١).

# ملحق الصور والخرائط



النقش في آبار حمى (شكل ١)

هذا النقش في عام ١١٨هم موجود في آبار حمى وهو يتحدث عن حرق لكنيسة ظفار قبل حرق مدينة الأخدود بست سنوات وهو في اثني عشر سطراً والترجمة الحقيقية لهذا النص هي:

{ليباركن ألن (إلهنا) ذي له السموات والأرض الملك يوسف أسأر يثأر ملك كل الشعوب، وليباركن الأقيال لحيعث يرخم وسميفع أشوع وشرحيل أشوع وشرحيل أشوع وشرحيل أسعد بني شرحبيل يكمل ذوو يزن وجدن، الذين عاضدوا (خصروا) سيدهم الملك يوسف أسأر يثأر عندما دمر حرقا (دهر) كنيسة ظفار (قليسن) وقتل الأحباش بظفار. وعاضدوه في محاربتهم في الأشعار والركب وفرسان والمخا (مخون) والمرابطة في نجران. وفي تقوية دفاع (تصنع) ساحل وجزر المندب (سسلتن مندب). وعندما التفتوا حوله (كجمع عمهو) وأمدهم بجيش، وظفر وغنم الملك في هذه الغزوة (١٢٥٠) قتيل و(١١) ألف أسير و(٢٩٠) ألف من الإبل والبقر والضان وكتب هذا النص القيل شرحيل ذي يزأن عندما حارب ضد نجران بشعب

همدان حضر وبدو وصفوه يزأن وأعرب كندة ومراد ومذحج والأقيال إحوان مع الملك (يرابطون) في البحر من حبشه ويقومون بتحصين أراضي المنسدب الرملية وكل ما ذكر بهذا النص من انتصارات والغنائم والحملات الحربية حدثت قبل أن يعودوا إلى ديارهم بثلاثة عشر شهراً وليبارك الرحمن أبناء لحيعت ويجات يرهم ابن سوما أيضاً ومارشاد ايلاي مجر ابن شرحبيل هؤلاء من ياسان في شهر مسادران في ثلاثة وثلاثين وستمائة (وكتبه) بحماية السماء وولاء وقوة الإيسين (القادة الكبار). هذا المسند (النص) من كل حسيس ومخادع (يحميه) من كل مخادع يحساول مسحه صاغ وسطر وقدم بأسم الرحمن صاغه تميم ذحظيت رب هود بالحمد) (1).

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليمن القديم، د. محمد بافقيه، ص ١٦٢-١٦٤، سلسله آثار المملكة (منطقة نجران) ص ٩٧.



(شكل ٢) نقش النمارة

شاهد - قبر ملك العرب كُلّها، مصنوع من البازلت، وُجد في نمارة في حوران، جنوب سوريا. معروض الآن قرب الآثار الشرقية في متحف اللوفر - غرفة ١٩. كما توجد قطعة أصلية منسوخة في متحف الخط العربي في دمشق القديمة.



(نقش ٣): مخطط فلبي للقلعة



(شكل ٤): موقع القلعة من منظر جوي من google



(شكل ٥): صورة أخرى للقلعة من منظر جوي من google



(شكل ٦): صورة من لوحة معروضة في متحف الأخدود بنجران تتحدث عن أهل نجران قبل الإسلام

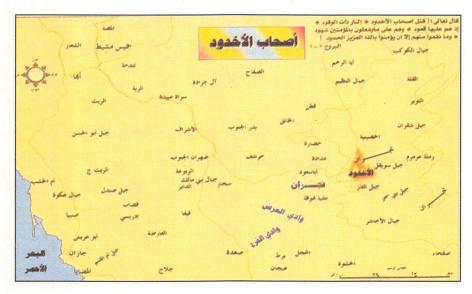

(شكل ٧): موقع أصحاب الأخدود بالنسبة إلى قبائل الجزيرة العربية



(شكل ٨): رأس الأسد

صورة من تنقيب في مدينة الأحدود الأثرية رأس أسد وهو من (مكتشفات فلبي مع كف حيوان وقطعة من ميزاب معبد وقد أخذها إلى المتحف البريطاني) والآن موجود في المتحف الوطني في الرياض، وقد أشار معظم الباحثين إلى أن يغوث يمثّل الأسد وهو "طوطم" مذحج في المعارك حيث كان يحمل في كل معاركهم.

{يقول الدكتور رائيلنز عن مصادر قديمة أن مثل هذه الرؤوس كانت توضع عند زوايا سقف المعبد لحجز الرياح، والتي حين تعبر داخل تحويف الرأس تصدر صوتاً يشبه الزئير}.



(شكل ٩): صورة لكف منقوش داخل مدينة الأخدود (القلعة)

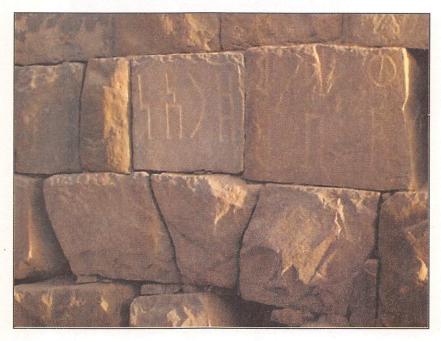

(شكل ١٠): صورة أخرى لنقوش داخل مدينة الأخدود (القلعة)



(شكل ١١): صورة لنقش الحصان على جدران القلعة

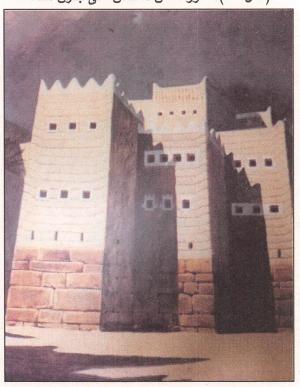

(شكل ١٢): بيوت الأخدود (منقول من رسم تخيلي من متحف الأخدود)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                        | -              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| اللاتيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العربى                                                                                                                                                                                                                           | رست ا                                                            | تحريري                 | رمر            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                | 7.                                                               | کر                     | `              |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>ب</del>                                                                                                                                                                                                                     | п                                                                | ~                      | ٢              |
| اللاتيني<br>5<br>6<br>t<br>t<br>g<br>h<br>h<br>d<br>d<br>d<br>r<br>z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ت                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>  1<br>  1<br>  1<br>  1<br>  1<br>  1<br>  1<br>  1<br>  1 | ×                      | ٢              |
| <del>+</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ث                                                                                                                                                                                                                                | ĵ,                                                               | 5                      | £              |
| å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                | ٦                                                                | フ                      | ٥              |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                | Ψ                                                                | ブ                      | ן ד            |
| h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خ                                                                                                                                                                                                                                | ¥                                                                | _3'                    | Y              |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                               | الد                    | ٨              |
| ď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن                                                                                                                                                                                                                                | Ħ                                                                | الم                    |                |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J                                                                                                                                                                                                                                | )                                                                |                        | ١-             |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                | <u>み</u><br>- み<br>- 3 | 17 17 12 10 17 |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | س                                                                                                                                                                                                                                | Ч                                                                | رک                     | 15             |
| -: ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ښ                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                | 3                      | ۱۲             |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ص                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                         | مگانی                  | 12             |
| : d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ض                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | <u> </u>               | 10             |
| ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ط                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                         | 5                      | "              |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ظ                                                                                                                                                                                                                                | h '                                                              | ((发))                  | 17             |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ع                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                | ، مر                   | 1A<br>19<br>7• |
| ġ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غ                                                                                                                                                                                                                                | <u></u>                                                          | l.                     | 19             |
| f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ف                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                         | /                      | 7.             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ق                                                                                                                                                                                                                                | · · ·                                                            | را                     | rı             |
| k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ك                                                                                                                                                                                                                                | h '                                                              | た                      | 77             |
| k<br>L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J                                                                                                                                                                                                                                | 0<br>71<br>0<br>1<br>1<br>1                                      | م                      | 77<br>77<br>78 |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | e                      | 7 2            |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن                                                                                                                                                                                                                                | <u>4</u>                                                         |                        | 70             |
| h · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و و ه ن ے را و و و ساس هـ د او و و د د د د د د د د د د العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم<br>و العالم الع | ų<br>V                                                           | <u> </u>               | 77             |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                | جر و                   | TY             |
| у                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ی                                                                                                                                                                                                                                | Ŷ                                                                | ا                      | ۲۸             |

(شكل ١٣): حروف الخط الحميري العام وما يقابله بخط المسند ويالخط العربي الحديث وبالخط اللاتيني

#### خط المسند

{كان عرب جنوبي الجزيرة العربية يتحدثون في الألف الأول ق.م. لغية عربية مكتوبة، تنقش على الأحجار أو المعدن بخط أطلقوا عليه اسم "خط المسند" لأهم اعتادوا إسناد نقوشه المكتوبة على ألواح حجرية أو معدنية بشكل أفقي في

مبانيهم الدينية والدنيوية؛ أو تحفر بخط تحريري مشتق من المسند على عسب النخل وأعواد الخشب يسمون كتاباتها "زبور حمير". وفكرة الكتابة بخط المسند مستمدة في الأصل من تلك الأبجديات الهجائية التي انتشرت في بلاد الشام وصحراء سيناء (الأبجدية الأوجاريتية والسينائية..) خلال النصف الثاني من الألف الأول ق.م، إذ أدى اتصال عرب جنوب الجزيرة العربية بالأمم والشعوب في تلك المناطق إلى إطلاعهم على أبجدياتها الهجائية، فابتكروا على هديها خطاً جديداً يتألف من تسعة وعشرين حرفاً صامتاً، تكتب منفصلة عن بعضها بعضاً، وتمثل أشكالاً هندسية علية في الجمال والتناسق على شكل دوائر منتظمة وزوايا قائمة ومنفرجة، بالإضافة إلى وجود رمز آخر هو خط رأسي استخدم للفصل بين كلمات النصوص. وقد تركز استخدام خط المسند في جنوب الجزيرة العربية، ثم انتشر ليشمل جهات عُمان ومناطق متفرقة من وسط شبه الجزيرة العربية وشرقها، إضافة إلى وجود أمثلة له في دادان (العلا) الواقعة في شمالي غرب المملكة العربية السعودية.

وتمثل الرسوم والنقوش الصخرية قيمة فنية وثقافية على قدر كبير من الأهمية؛ ذلك أن هذه الرسوم تجسد مرحلة مهمة من حياة الإنسان شهدت تحولات في نمط الحياة ومستوى الثقافة. ولعل أهم ما يميّز هذه الرسوم هو ألها كانت بمثابة المرحلة التمهيدية لنشأة وتطور الكتابة، التي احتازت مراحل عدة ابتداءً من المرحلة التصويرية، ثم المرحلة المقطعية، وصولاً إلى مرحلة الأبجدية التي تمثّل لهاية عصور ما قبل التاريخ، وبداية العصور التاريخية.

وقد أثمرت نتائج المسح الأثري الشامل في منطقة نجران عن توثيق عدد كبير حداً من مواقع الرسوم الصخرية، والتي تحتوي على نماذج متنوعة من الرسوم الصخرية الآدمية والحيوانية والنباتية، ورسوم القبائل، والكتابات الثموديسة، وكتابات المسند، والكتابات الكوفية. وتتركز هذه المواقع في المنطقة الممتدة من بئر حما، باتجاه حبال الكوكب وحبال القارة، مروراً بوادي يدمة حتى وادي تثليث. وبالرغم من أن معظم هذه الرسوم الصخرية تعود إلى العصر الحجري الحديث (من وبالرغم من أن معظم هذه الرسوم الصخرية تعود إلى العصر الحجري الحديث (من

القديم (من ١٠٠٠-٥٠٠٠ سنة ق.م)، في حين أن عدداً كبيراً من النقوش التي يصاحبها غالباً كتابات مسند أو كتابات ثمودية ترجع إلى الفترة اللاحقة أي مسن بداية الألف الأولى قبل الميلاد حتى الفترة الإسلامية، على أن العصر الإسلامي تكثر فيه الكتابات الكوفية، وتختفي الرسوم الصخرية الآدمية والحيوانية إلى حد ما.

وقد بلغ عدد النصوص العربية الجنوبية القديمة (نصوص المسند) التي أمكن حصرها من منطقة نجران حتى الآن نحو ١٥٠٠ نص موزعة في مواقع مختلفة من أهمها: موقع الأحدود، وادي حاجة، حبال الكوكب، حبال النظيم، آبار حمسى، حبل عان جمل، وحبل عان ذباح، وحبل الحصينية.

# النقوش الثمودية (خط البادية):

عثر في منطقة نجران على عدد كبير من النقوش المكتوبة بخط البادية المعروف بالخط الثمودي الذي عرف في شمال الجزيرة العربية، وقد بلغ مجموع النصـــوص الثمودية التي أمكن حصرها من منطقة نجران نحو (٣٠٠) نقش.

وعلى الرغم من وفرة النصوص الثمودية فإنما قصيرة، ومعظمها أسماء أعلام إضافة إلى ورود أسماء بعض المعبودات، كما ترد كثيراً كلمة (ودد) بمعنى (أحب)، أو (ود)؛ ومن أهم المواقع في منطقة نجران التي عثر فيها على نقوش ثمودية هي: حبال ثعر، المسمّاة، حبل أم رقيبة، حبل عان النعام، حبل واسط، نجد سهي، النظيم، حبال الكوكب، حبال قارة ..... من بحث منشور للبروفسور سالم طيران.

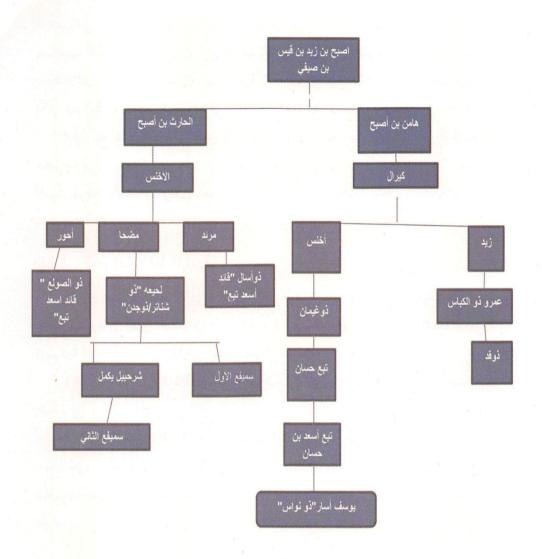

(شكل ١٤): نسب يوسف أسار ذو نواس الحميري

نسب ذو نواس الجديد في تاريخ دوله وحضارة سبأ وحمير - محمد حسين الفرج، المجلد الثاني، ص ٩٩٨.

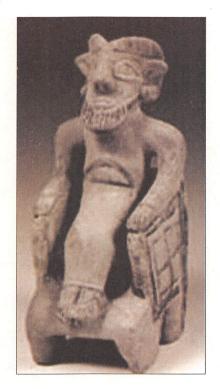

(شكل ١٥): إدد إله السماء



(شكل ١٦): صورة لمعبد الشمس من كتاب مرتفعات الجزيرة العربية لفلبي

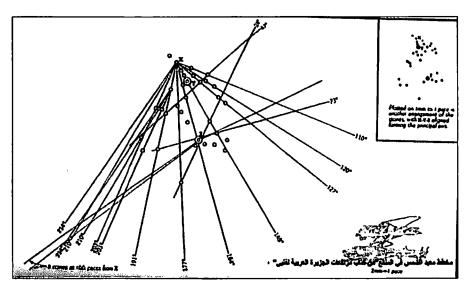

(شكل ١٧): مخطط معبد الشمس لقلبي

{هبطنا بلطف من هذا الموقع إلى سهل واسع منخفض يسمى المنقعة أو منقعة التربيث والتي كان سطحها البركاني مغطى بكثافة بنبات النجعة الجاف، ويسدو السهل وكأنه يكون خط صرف لتلال سابل ووريك. سرنا فوق هذه الأرض لمسافة ثلاثة أميال، حينما جذب انتباهي تجمع غريب لصخور جرانيتية اضطررت للتوقف لفحصها. يلاحظ وفرة الصخور البارزة في هذا المكان، غير أنه لم يساوري الشك بعد فحص مطوّل لهذه المجموعة من الجلاميد خاصة، أن ترتيبها هذا هو من عمل الإنسان، ربما كانت موقعاً لتحمّع قبليّ بدائي للعبادة أو أية أغراض أخرى، في الحقيقة فقد كان الموقع معبد!

يمكن استيعاب الترتيب الفعلي للحلاميد وذلك بالرجوع إلى المخطط رقصم (١)، غير أنه يمكن شرحه إذ إن المحور الرئيس للمجموعة كان يمسر بالحجارة الرئيسية (x-y-z)، بزاوية تتراوح بين ٣٤٤ إلى ١٦٤ درجة، أو تقريباً تجاه شمال الشمال الغربسي إلى جنوب الجنوب الشرقي. كان الجلمود (x) جلموداً منفرداً، بينما كان الجلمود (y) مكوناً من مجموعة من جلمودين كبيرين يبعدان عن بعضهما بخطوتين ونصف الخطوة، ومعهما اثنان آخران أصغر منهما يقعان فيما بينهما. ويبدو أن الجلمود (z) كان العنصر الرئيس للمجموعة كلها، ربما قام مقام

المذبح للقرابين وكان مكوّناً من حجر واحد كبير وآخر موضوع أعلى منه ومــن فوقه. لا يوجد ما يشير إلى أن الترتيب دائري لهذا العدد المعتبر من الحجارة المكونة للمحموعة.

يحتوي التحمّع عند طرفه الشمالي على ثلاثة جلاميد (x), (x1), (x2), متد على زاوية ١١٠ درجة من عند (x) لمسافة ١١ خطوة، أو قل ٢٧،٥ قدم. امتدت ثلاثة خطوط بالأسلوب نفسه من الحجارة من عند (x) بزاوية ١٢٠ درجة (١٥ خطوة)، و١٢٠ درجة (٣٤ خطوة) ليتكون من هذا الخط المركزي من عند (x) عبر الفجوة في (y) إلى (z) بزاوية ١٦٤ درجة (٣١ خطوة) درجة (٣١ خطوة) وعليه فإن إجمالي عدد الحجارة كان أربعة. وآخر بزاوية ١٩١ درجة (٢٩ خطوة) وعليه فإن إجمالي عدد الحجارة كان أربعة.

كان الحجر الثاني منها - يقع على بعد تسع خطوات من (x) - هو لنقطة البؤرة لثلاثة خطوط أخرى على زاوية ٢٠٣ درجة (٢٢ خطوة)، ٢١٠ درجة (١٩ خطوة) و٢١٠ درجة (٢ خطوات)، بالتتالي. يمكن القول بصفة عامة، أن كل الأشعة من عند (x)، مركز الإشعاع، تقع بين ١١٠ درجة و٢١٤ درجة، شاغلة أكثر من ربعية البوصلة بقليل}. حسون فلبيي - مرتفعات الجزيرة العربية.

{عبدت الشمس في مواقع مختلفة من الجزيرة العربية، وهناك نــص قــرآني يؤكد على وجود هذه العبادة في القرن العاشر قبل الميلاد وذلــك قصــة ســيدنا يوسف علينا مع ملكة سبأ وألها وقومها كانوا يعبدون الشمس (حكم ســليمان من ٩٦٠-٩٢٣ ق.م) وما يؤكد اللقاء مع أفعى نجران والتي سبق شرحها}.

ويتحه قدماء النصارى في صلواتهم إلى الشرق، لأن الشمس ترمز عندهم إلى السيد المسيح المعروف بشمس العدل والموصوف بالشرق. وفي ذلك يقول "صرمة بن أنس" قبل الإسلام يصف صلاة النصارى إلى مطلع الشمس:

"وله شمس النصارى وقاموا كل عيد لهم وكل احتفال".

حيث إن المسلمين الأوائل كانوا يولّون وحـوههم قبلـة القــدس، ثم ولاه الخطاب القرآن قبلة يرضاها وهي الكعبة في مكة.

ومن المعروف أن ألفاظ: "المسجد" و"المصلّى" و"المعبد" و"المنسك" قد سبقت الإسلام واستحدمها أهل الجاهلية ولا سيما قدماء النصارى في الجزيرة العربية ومنها نجران للدلالة على دينهم. بل إن كلمة "مسجد" ترادف كلمة "صومعة". ومما رواه سيبويه عن بعض الشيوخ في قوله(١):

وأولو النهي أوصوا معه أوصاك رباك بالتقى تخلو النهادية و مساحداً مساحتر لنفساك مساحداً

وقال: "الصومعة بيت النصارى. فذكر المسجد معها إشارة إلى أنها في معناها شائعة أيضا عند النصاري".

و"المحراب" كان يراد به مطلق المسجد. وكانت محاريب بي إسرائيل مساجدهم التي كانوا يصلون فيها<sup>(۱۲)</sup>، وكذلك النصارى قد سموا صدر كنائسهم المحراب كما دل بما المسلمون بعد ذلك على صدور مساجدهم. وأنبأ البيان القرآني عن زكريا أنه كان يدخل المحراب على العذراء مريم. (... كُلَّمَا دَحَمَلَ عَلَيْهَا زُكَريًّا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقً...)<sup>(۱۳)</sup>.

والمحرَّاب شأنه شأن القبلة التي هي وجهة المسحد وقــــد وردت في الشـــعر الجاهلي – كما روي عن عبد المطلب قوله (٤):

مستقبل القبلة وهو قائم عندت بما عاذ به إبراهيم ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى أن نجران كانت قبلة النصارى، منذ أن اصطبغت بدماء النجرانيين، فأقام النصارى فيها مزاراً كان العرب يقصدونه من كل صوب، وقد شاع ذكر هذا المزار فأسموه "كعبة نجران" أو "الكعبة اليمانية".

<sup>(</sup>۱) "تاج العروس"، سيبويه، ج ٤١٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٢٠٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، ج ٣١٤:٤.

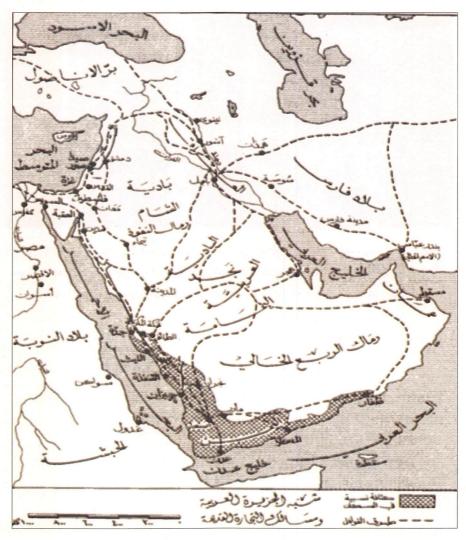

(شكل ١٨): الجزيرة العربية والمواقع المأهولة بالسكان وطرق التجارة القديمة من كتاب: التوراة جاءت من جزيرة العرب، كمال الصليبي، مؤسسة الأبحاث العربية

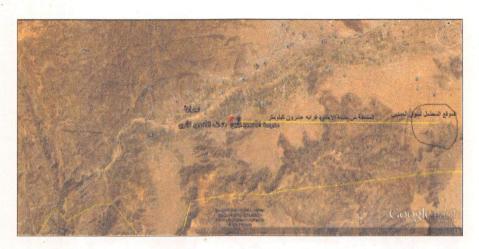

(شكل ١٩): موقع سوق العمدين حسب وصف ابن المجاور في كتابه المستبصر حيث وصف سوق العمدين بوجوده في قرية قرقرة والتي تبعد عن الأخدود بأربعة فراسخ وتم قياس المسافة بين الأخدود وجبل العمدين والوجود حالياً ووجدت نفس المسافة تقريباً ٢٠ كم بجوار صله.

# الخاتمة والمراجع

### الخاتمة

تعد نجران ضاربة في قلب التاريخ لتصل إلى أعلى الرتب بين المواقع المشهورة عالميًا منذ العصر الحجري، حيث اجتهدنا في تقديم حقبة زمنية مهمة، تلمسنا معظم ما طرح حولها وأوضحناه بشيء من التفصيل والتحليل، فعلى مدى أكثر من ٥٦ ألف عام كانت نجران عامرة بالآثار والناس والاستيطان وهذا الأمر جعلها من المدن القليلة في المملكة بل والعالم بأسره التي لها هذه الخصوصية وهذا التميز الرباني.

فنتيجة لمياهها الجارية من وادي نجران والمكوّنة لنهر قليم، إنه ذلك النهر الذي ذكره الجغرافي والمؤرخ بطليموس وكما رسمه في خارطته الشهيرة، والذي يتضح بأنه (لار) وهو اسم لآلهة رومانية وقد قال الجغرافي والمؤرخ الروماني بطليموس إنه يشق صحراء الربع الخالي بشكل يميل إلى الناحية الشرقية، حيث ينبع من مدينة نجران التي تقع جنوب غرب الربع الخالي ويمتد شمال إلى قرب الوسط ثم يعود شرقاً حتى يصب في الخليج العربي رغم طول امتداد هذا النهر وقوة تدفقه إلا أنه حف بعد انقلاب وتغير العصور المناخية.

ويقول بطلميوس عن المسيحية في نجران: إن كعبة نجران بناها بنو عبد المدان الحارثيون حيث اختاروا لها مكاناً يغص بالأشجار وهي على نحر كما يذكر الهمداني وبن جريس ويؤكد ياقوت الحموي كلامهما في كتابه معجم البلدان.

وفي زمن عبد الله بن الثامر رحمه الله (مشعل الإيمان في قلب الأخدود) عندما أمر أن يُرمى به في النهر دليلاً على وجود هذا النهر، ومن الأدلة على مرور النسهر من هناك أن أهالي الرملة وحدوا الصدف والقواقع التي لا توجد إلا على ضفاف الأنهار، وكذلك بعض الرسومات على الجبال والترسبات التي ألحقها النهر بتلك

الجبال. وعباداتما وتجاراتما صارت محط القوافل وأصبحت مركزاً دينياً وتجارياً مميّزاً على مستوى العالم والقوى المؤثرة فيه سواء البيزنطية أو الفارسية أو غيرها.

يقول الربيعي في كتاب المسيح العربي حدث تحوّل تاريخي عندما بدأ تراجع اليهودية ثم النصرانية فأصبح الأمر كفرصة تاريخية لنحران لتستعيد مكانتها كعاصمة روحية للوثنيين، حيث كان صعودها مرة أخرى يتزامن مع صعود مكة التجاري والروحي مما أدى إلى نشوب صراع بين نجران والحجاز، بسبب وحرد بيتي عبادة متنافسين، حيث أصبحت ربة نجران منافسة لكعبة الحجاز بسبب استغلال الكهنة الوثنيين للفراغ الروحي بعد اندثار يهودية السيمن وتراجع دور النصرانية الأولى، ليعود نتيجة لكل ذلك الوادي المقدس المسمى بوادي النحلة مرة أخرى كمركز روحي ولكن حول شحرة النحيل التي تحولت رمزياً إلى إلهة أنشى تحت اسم العزى.

مرت نجران بأحداث مهمة قبل الإسلام منها مهاجمه كرب إيل وتر (٦٢٠- ١٠٠ ق.م) قبائل المحامر (المهامر) وعامر وأوهاب الذين يسكنون نجران، وغنم منهم غنائم كثيرة، وهو أول من لقب بملك من ملوك اليمن (١).

ونـــزل قوم من حرهم نجران فتولى أفعى نجران واسمه القلمس بن عمرو بــن همدان بن مالك بن منتاب بن زيد بن وائل بن حمير، على نجران من قبل بلقـــيس ملكة اليمن فبعثته إلى سليمان عليتًا وبث دين اليهودية في قومه.

ارتحل جرهم منها ثم نــزل بنو حمير بعد تغلّبهم، وأنشأ دولتــهم بعــد أن أخضع شمر يرعش سنه ٣٠٠م قبائل المحامر (المهامر) وعامر، وقتل عدداً كبيراً من رحالهم، وغنم غنائم كثيرة (٢٠).

ارتحل عمرو بن عامر بن حارثة الأزدي بالأزد بعد سيل العرم إلى نجـــران، فحاربتهم مذحج، فارتحلوا عن نجران إلى مكه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) محاضرات في تاريخ العرب، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي، ٢٠٢/١.

حتى جاء الملك الحميري ذو نواس وهاجم نجران وأحرق نصارى نجران في الحادثة التي هزت وجدان العالم في ذلك الوقت وثقتها الوثائق المسيحية مسن مخطوطات وغيرها وأتى بتفاصيلها القرآن الكريم في سورة البروج، واتصف حال المؤمنين وما تعرضوا له من تنكيل وتعذيب. وحديث النبي يَنْ عن صهيب عن الأحدود، والقرى المحفوظة في الحديث المرفوع عن في وذكر نجران منها ومباهلة النبي الكريم مع نصارى نجران.

كل ذلك حدث في هذه المدينة التي وجدت أن لها مسميات عديدة مرادفة لاسم نجران، وبعد بحث وتقصي ثبت أن هناك مشكلة قديمة ومستمرة لدى عدد من المؤرحين توارثوها في تفسير بعض الكلمات وبطريقة ليس لها علاقة بالمدلول اللغوي الأصلي للكلمة ولا بالضلال والمحمولات الرمزية والدينية للاسم "نجر"، وبالتالي إجماع المصادر التاريخية التي تحدثت عن نجران وتناولت {تاريخها القديم بالدراسة والتحقيق}، أن نجران كانت مركزًا دينياً مشهورًا وهاماً في جزيرة العرب، وألها كانت منطقة جذب للأديان والثقافات القديمة إلى أن دخلت نجران في الإسلام وإسلام الجزء الأكبر منهم والبقية المسيحية فرضت عليهم الجزية، حيث عين الرسول محمد بين قيس بن الحصين "ذي الغصة" على قبيلة الحارث بن كعب بعد دخولهم الإسلام (۱).

ثم عين بعده في السنة العاشرة للهجرة عمر بن حزم الأنصاري ليفقّههم في الدين (٢) وأتبعه بسفيان بن حرب ليصلّي بالناس وراشد بن عبد ربه السلمي قاضياً (٣).

وفي عهد أبو بكر عين أبا سفيان بن حرب والياً على نجران تبعه جريد بن عبد الله البحلي، ثم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب جاء يعلى بن أمية والذي أشرف على إجلاء نصارى نجران بأمر من عمر (1).

<sup>(</sup>۱) البيان في تاريخ حازان وعسير ونجران الجزء الأول.. العصر الجاهلي حتى الدولة العثمانية، عبد الواحد محمد راغب دلال، الطبعة: الجسزء الأول، الطبعسة الأولى ١٤١٦هــــ – ١٩٩٥م، ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع السابق، ص ۱٤۱.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق.

٤) نفس المرجع السابق.

وقد شارك عدد من أهل نجران مع الرسول ﷺ مثل(١):

١- بشير بن رافع النجراني

٢- أبو الأسباط

٣- محمد بن عمر بن حزم النصاري (قتيل يوم الحرة)

٤- عيدة بن العباس بن الربيع النحراني

وهذا في بدايات الإسلام ولأن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث وهو موضع آخر خلاف موضوع كتابنا هذا والذي ركزنا فيه على الفتسرة الستي سبقت الإسلام، على أمل أن أكون قدّمت شيئاً مفيداً للمكتبة العربية لا أهدف منه إلى أي هدف سياسي أو ديني بقدر ما هو تسليط الضوء على حقبة زمنيسة مهمة من تاريخ نجران.

محمد آل هتيله - نجران - أغسطس ٢٠١٤

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق.

# المراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- تاريخ اليعقوبي، ٢٠٢/١.
- ٣- عوض بن على الزهراني وآخرون، تقرير حفرية نجرانك، الموسمان السادس والسابع (١٤٢٩-١٤٣٠هـ)، نشر في مداولات عليمــة محكمــة، للقــاء السنوي للجمعية (٢)، الجمعية السعودية للدراسات الأثرية، الرياض.
- - ٥- جواد على، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام.
  - ٦- البلادي الحربي، معجم المعالم الجغرافيّة في السيرة النبوية.
    - ٧- معجم المعاني الجامع.
  - ٨- المعجم الوسيط، بحمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٩٨.
    - ٩- المعجم: الرائد.
      - ١٠ المعجم الغني.
    - ١١- المعجم: اللغة العربية المعاصرة.
      - ١٢- المعجم: مختار الصحاح.
        - ١٣- المعجم: عربي عامة.
    - ١٤-معجم لسان العرب لابن منظور، دار لسان العرب، ١٩٧٠م.
      - ١٥- الصّحّاح في اللغة.
      - ١٦- القاموس المحيط، مجد الدين الشيرازي.

- ١٧- الأنساب، المؤلف: الصحاري، مصدر الكتاب: موقع الوراق.
  - ١٨- الأنساب للسمعاني، دار الجنان، ١٤٠٨هـ.
  - ١٩- تحفة ذوي الإرب لابن خطيب الدهشة، ص ١١٣.
    - ۲۰- تاج العروس للزبيدي، ج ۸، ص ۱۱۷.
    - ٢١- العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ٢، ص ٧٤.
- ۲۲-یاقوت بن عبد الحموي، معجم البلدان، بـــیروت، دار صــــادر، ج ۰، ص ۲۲۸.
- ٣٣ لهاية الإرب للقلقشندي، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٨.
  - ٢٤-الاشتقاق لابن دريد.
  - ٢٥- جمهرة أنساب العرب لابن حزم.
    - ٢٦- الأنساب للمقدسي، ص ١٣٤.
  - ٢٧- المشتبه للذهبي، مطبعة بريل، اليمن ١٨٩٣.
    - ٢٨- شرح المواهب اللدنية للزرقاني، ج ١.
      - ٢٩ الاشتقاق لاين دريد.
        - ٣٠- إنجيل متى.
        - ٣١ موقع الفاتيكان.
- ٣٢- محاضرات في تاريخ العرب، د. صالح أحمد العلي، دار الكتـــاب للطباعـــة والنشر.
- ٣٣ مرتفعات الجزيرة العربية: الباب الثالث: بلاديام الفصل الرابع عشر: حون فلب\_, مكتبة العبيكان.
- ٣٤-أبـــي عبيد الله البكري، معجم ما استعجم في أسماء البلاد والمواضع، الجـــزء الأول.
  - ٣٥- صحيح البخاري ومسلم.
    - ٣٦- موسوعة الحديث.
  - ٣٧- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال الحديث، ٣٥١١٨.

- ٣٨ عمدة الأخبار في مدينة المختار للمحقق العلامة أحمد بن عبد الحميد العباسي، الصفحة ٥٨.
  - ٣٩- آثار البلاد وأخبار العباد.
  - . ٤ بحلة المجمع العلمي، المجلد ٢٣، عام ١٩٤٨، ص ١٨ "دمشق".
    - ٤١ تفسير القرطبي.
    - ٤٢ تفسير ابن عاشور.
- ٤٣ ـ يوسف مختار الأمين، "العصور الحجرية في المملكة العربية السعودية: دراسة تقويمية" أدوماتو، العدد الثامن، ١٤٢٤هـــ/٢٠٠٣م، ص ٤-٧.
- ٤٤ ــ يوريس زارينيس وآخرون، "التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الجنوبيـــة الغربية"، أطلال، العدد الخامس ١٤٠١هـــ/١٩٨١م، ص ٢٦-٩.
- ٤٦ جون فلبي، كتاب مرتفعات الجزيرة العربية الصادر عن مكتبة العبيكان الجزء الأول.
- ٤٧-هادي ناصر العمري: طريق القوافل القديم، ص ٥٨. وابن الجماور "تاريخ المستبصر"، ج ٢، ص ٢١٠.
  - ٤٨- اليمن في تاريخ ابن خلدون، ص ٨٤.
- 93-الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، محمد حسين الفرج، المجلد الثاني، ص ٩٩٨.
  - . ٥- حوراني، الملاحة العربية في المحيط الهندي، ص ٢٣.
  - ٥١- نلسن وآخرون، التاريخ العربسي القديم، ص ١١٩.
    - ٥٢- بافقيه، تاريخ اليمن القديم.
- ٥٣ شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، لجنة نشر الكتـــاب الـــيمني، دار الفارابــــي، بيروت ١٩٦٧.
  - ٥٤ حوراني، ص ٢٣.
  - ٥٥ رستوفتزوف، تاريخ الإمبراطورية الرومانية، ص ١٢٣.

- ٥٦ اليافعي، الحضارة الإنسانية بين الشرق والغرب، ص ٢٣.
- ٥٧ سيديو، تاريخ العرب العام، دار ومكتبة بيبليون، ٢٠٠٧.
- ٥٨- رنسمان، الحضارة البيزنطية، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٩٧.
  - ٥٩- بيغويفيسيكيا، العرب على حدود بيزنطة وإيران، ص ٨٥.
    - ٦٠- تاريخ العرب، ص ٨١.
- 71- كوبشيانوف، الشمال الشرقي الأفريقي في العصور الوسيطة المبكرة، ص
- ٦٢-بينز، الإمبراطورية البيزنطية، القاهرة ١٩٥٠، لجنة التأليف والترجمة والنشر.
  - ٦٣- الحداد: تاريخ اليمن السياسي، ص ١٠.
  - ٦٤-الحميري، ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١٥٨.
    - ٦٥- كوبشيانوف، ص ٣.
    - ٦٦- ابن سيده، المخصص، ٥٣/١٠.
  - ٦٧ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية ١٣٥٣ه..
- ٦٨-وهب بن منبه، التيجان في ملوك حمير، تحقيق ونشـــر مركـــز الدراســـات
   والأبحاث اليمنية، ١٣٤٧.
  - ٦٩- ابن هشام، السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام المعافري.
    - ٧٠- كوبشيانوف، الملحق الأول، ص ٣٥٤ على، ٤٥٠/٣.
      - ٧١- طبيعة اليهودية في الجزيرة العربية.
  - ٧٢-د. كمال الصليبي التوراة جاءت من جزيرة العرب.
    - ٧٣-الطبري، تاريخ الملوك ١.
- - ٧٥-الهمداني، صفة جزيرة العرب.
- ٧٦-الأب حارث إبراهيم، الرواية العربية لاستشهاد القديس حارث بن كعــب
   ورفقائه في مدينة نجران، بيروت، منشورات جامعة البلمند، ٢٠٠٧م، ص ٩.

- ٧٧- من مذكرات تركى بن محمد الماضى عن العلاقات السعودية اليمنية، ۱۳٤٢-۱۳۲۱، ص ٤٢٦.
- ٧٨- نسب معد واليمن الكبير لهشام أبو المنذر بن محمد السائب الكلبي المتوف عام ۲۰۶هـ.
- ٧٩-الأب لويس شيخو، شعراء النصرانية، دار المشرق، بـــيروت ١٩٩٩م، ج ١،
  - ٨٠-مختصر أخبار البشر، ج ١، ص ١٥٠.
    - ۸۱-طبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۲۶۶.
  - ٨٢- سيرة الهادي بن حسين وكتاب نجران الحديثة.
  - ٨٣-ذكر بعث على (ع م) إلى نجران ابن الأثير، ج ٢، ص ٢٠٥.
    - ٨٤ محمد حسين هيكل، كتاب حياة محمد، ص ٤٨٨.
      - ٥٨- كتاب البداية والنهاية، ص ١٠٤-٥٠١.
        - ٨٦-بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٢٨٥.
        - ٨٧- السيرة الحلبية، ج ٣، ص ٢١٢.
    - ٨٨- الإقبال للمرحوم السيد ابن طاووس، ص ٤٩٦-٥١٣.
      - ٨٩- بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٣٢٠.
      - ٩٠ مفاتيح الغيب، ج ٢، ص ٤٧١ و٤٧٢.
- ٩١ يونغ، ك. غ "الإله اليهودي"، ترجمة نماد خياطة، سورية دار الحوار، ١٩٨٦.
  - ٩٢ فتوح البلدان، ص ٧٦.
  - ٩٣- إمتاع الأسماع، ص ٥٠٢.
  - ۹۶-أعلام الورى، ص ۷۸ و ۷۹.
    - ٩٥-لارشاد، ١: ١٦٧-١٦٩.
  - ٩٦ بلاذري، فتوح البلدان، ص ٧٤ ٧١، ترجمه فارسى، ص ٩٣ ١٠٠ .
    - ٩٧ تاريخ اليعقوبي، ٢: ٨٣.
    - ٩٨- اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة، ص ٨١.
    - ٩٩ سعد عبود سمار، قبائل مذحج، ص ١٢٣ وما بعدها.

- ١٠٠ اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة، ص ٨١.
  - ١٠١- البكري، معجم ما استعجم، ج ١، ص ٢٥٠.
    - ۱۰۲ ابن الأثير، الكامل، ج ٢، ص ٢٩٧.
  - ١٠٣- أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج ٥، ص ٢٠٣.
    - ١٠٤- ابن الكلبي، الأصنام، ص١٠
    - ١٠٥- الأساطير والخرافات عند العرب، ص ٩١.
      - ١٠٦- المحبر، ص ٣١٧.
      - ١٠٧- الجاحظ، الحيوان، ج ٧، ص ٢١٦.
      - ١٠٨- الخراج وصناعة الكتابة، ص ٢٢٤.
- ١٠٩ بيوتروفسكي، اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة، ص ٢٥٣.
- ١١٠ الزبيدي، الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن في الإسلام، مخطوطة في مكتبة المجمع العلمي العراقي، برقم (٤٨ تاريخ)، ورقة ٥.
  - ١١١- شيخو، ج.
- ۱۱۲ مرتفعات الجزيرة العربية، ARAABIAN HIGHLANDS جون فلبسي، مكتبة العبيكان.
  - ١١٣- فاضل الربيعي، المسيح العربيعي؟ أثر للنشر، ٢٠١٣.
- ۱۱۶ الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير محمد حسين الفرج، المجلد الثانى، ص ٩٩٨، القديم د. محمد بافقيه -.
- ۱۱۰ البيان في تاريخ حازان وعسير ونجران الجزء الأول.. العصر الجاهلي حيى الدولة العثمانية، عبد الواحد محمد راغب دلال، الطبعة الأولى، الجيزء الأول، ١٤١٦هـــ ١٩٩٥م.
- ١١٦- حركة الشعر في نجــران في الجاهليــة وصــدر الإســـلام، فـــائزة رداد العتيبــي، ١٤٣٠.
  - ١١٧ صبح الأعشى في صناعه الإنشاء، للقلقشندي، ٤٣/٥.
    - ١١٨– نجران في أطوار التاريخ، محمد العقيلي.
  - ١١٩- التيحان في ملوك حمير، وهب بن منبه، ١٣٤٧هـ.، الطبعة الأولى.

- ١٢٠ سلسله آثار المملكة (منطقة نجران).
- ۱۲۱ التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نماية دولة حمير، د. نـــورة بنت على النعيم، مكتبة الملك فهد الوطنية، ص ١٤٢.
- ١٢٢ كتاب الهولوكوست الأول في التاريخ (محرقة نجران)، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر، دمشق ٢٠٠٩.
- 177- انظر كتاب صفة حزيرة العرب، المؤلف: الحسن بن أحمد الهمداني، تحقيق: محمد بن على الأكوع، الطبعة الأولى.
  - ١٢٤ تاريخ المستبصر لابن المحاور عن موقع الوراق.
- ٥ ٢ ١ فاضل الربيعي في مؤلفه "فلسطين المتخيلة"، [دار الفكر، دمشــق ٢٠٠٨]، الصادر في مجلدين وستة أجزاء ضمن ١٢٠٠ صفحة.
  - ١٢٦ الزمخشري، "الأمكنة والمياه والحبال".
    - ١٢٧ صفة جزيرة العرب، للهمداني.
  - ١٢٨ شقيقات قريش، فاضل الربيعي، بيروت، رياض الريس، ٢٠٠٢.
- ١٢٩ قصة حب في أورشليم؛ فاضل الربيعي، دار الفرقـــد للطباعـــة والنشــر
   والتوزيع، ٢٠٠٥.

## المراجع الأجنبية:

- 1- Beirtage, S. 91.
- 2- Catholic Encyclopedia > J > St. Joseph Sanhedrin, 67a3-.
- 4- Shahid Byzantium, p. 42.
- 5- Zdmg, 35, 1881, pp. 2-4.
- 6- J.B. Bury, op. cit., p. 322.
- 7- Graetz, op. cit., p. 88.

## الفهارس

## فهرس الاسماء

أبا الهيذام السخطي، ٦٢ إبراهيم، ١٦، ١١٥، ١١٥، ١٦٦ ابن أبسى حاتم، ٤٦ این الجحاور، ۲۵، ۲۷، ۶۱، ۸۸، ۱۶۸ ابن حبیب، ۱۳۲، ۱۳۳ ابن حزم الأندلسي الظاهري، ١٣٠ ابن خلدون، ۲۰، ۱۲۲ ابن طاووس، ۱۱۷، ۱۱۹ ابن عاشور، ۵۲، ۵۳ ابن هشام، ۱۲، ۲۱، ۹۹، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۳، 177 (177 أبو النضر، ١١١ أبو حارثة بن علقمة البكري، ١١٥ أبو عبيدة، ٣٥، ١١١ أبو عمير الحصين بن يزيد الحارثي، ١١٢ أبو مُوسى الأَشْعَريّ، ١٠٧ أبيى العباس السفاح، ٢٨ أحمد، ٢٦، ٨٢، ٨٣، ١٤، ٦٤، ٩٤، 100 000 0110 0710 371 أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، ٤٦ أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن صالح بن

نصر بن عبد الباقي بن حمزة بن

أنس بن مالك، ٣٨ أحمد داوود، ٨٥ أحمد زكى، ١٣٤ أذكر عرفة، ١١٥ أذينة، ٦٧ ارياط، ۸۳ أزانا، ۲۷ إساف، ۱۳۰ أسباط، ٤٦ أشجار البلوط، ١١ آصف، ١٤٥ أفعى نجران، ٤٢، ١١٦، ١٤٥، ١٦٥، 177 أكتافيوس، ٦٦ الأبرهي، ٦٢ الأَحْوَصُ، ١٠٩ الأخطل، ٣٥

الأخنس عن وهب بن منبه اليماني، ٩٦

الإسلام، ١٢، ١٥، ٣٣، ٢٥، ٤، ٥٤،

35, 04, 14, 14, 14, 14, 7.1,

الأزد، ٦٦، ٢٧، ٨٦، ٩٣، ١٢٢

الآريوسية، ١٧

الحُرَّ بن حَزْن، ١٠٥ T.1, 711, 311, 711, 771, الحسحاس بن مالك، ٣٧ VY() XY() PY() (7() YY() الحسن، ۲۸، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۳۷ 771, 571, 771, 271, 671, الحسين، ١٢٥، ١٢٠ (111) 131, 001, 011, 111, الحِمَاس بن رَبَيعَةً بن كَعْب بن الحَارثُ بن 171, 771, 371 كَعْب، ١٠٩ الأسود العنسي المذحجي، ١٠٣ الأَسُّوَدُ بِن سَعْيد، ١٠٤ الحوت، ۱۲ الأشورية، ٨٥ الخليج، ۲۶، ۷۸، ۸۵، ۸۵، ۱۷۱ الأفعى، ٢١، ١١٦ الديان بن قطن الحارثي، ٦٢، ١١٢ الأفوه الأودى، ١١٣ الرازي، ۲٦، ۱۱۸ الأنصار، ٣٥، ٣٦، ٣٩ الرسول، ۱۲، ۱۵، ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۲۵، الأيهم، ١١٦ 10, 56, 611, 201, 301 الرسول محمد، ١٧٣ البابلية، ٨٦ البراء، ١١٤ الزمخشري، ١٥، ١٢٠ الساسانيون، ٦٢، ٧٨ البطالسة، ٢٤، ٦٦ السدى، ٤٦ البطم، ١١ السعودي، ٩ البقل، ١٤٥ البهلول، ۳۹، ۱۱۷ السمعاني، ٥٠ البوذية، ١٠ السيد، ٣٢، ١١٦، ١١٧، ١١٩، ١٦٥ الشميدر الحارثي، ١١٢ الترمذي، ٤٩ الشيطان، ٣١ التوراة، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۴۰، ۸۵، ۸۸، ۸۸، الصيان، ٨٣ 177 (127 (179 (9) الحَارِثُ بن زيَاد بن الرَبيعُ بن زيَاد، ١٠٧ الضحاك، ٥٢ الحارث بن كعب، ٨، ٢٢، ٢٨، ٣٦، ٤٠، العاقب، ١١٦ العذراء، ١٦٦ ٧٧، ١٦٦ ۱۵، ۲۲، ۲۷، ۹۱، ۳۰۱، ۱۱۱، العرب، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۵ 711, 711, 311, 511, 771, 171, 171, 171, 371, 071, F() V() A() (Y) TY) FY) YY

177 (178 (177

17, 37, 07, VY, AT, .3, Y3,

ألمقه، ١٣٥ المكرب، ٧٧ الملك شمر، ٢٢ الملك لعذر، ٢٣ النَّابِغَةُ بَنِي الحَارِثَ بن كَعْبِ وَهُوَ ابن النبطيون، ٦٣، ٧٨ النجار بن ثعلبة، ٣٧، ٣٨ النجاشي، ٦١، ١١٢، ١٢٣ النَّجاشِيُّ، ١٠٩ النسائي، ٤٩ النصاري، ۱۲، ۱۳، ۲۲، ۵۲، ۲۵، ۳۳، ۷۰، النعمان بن المنذر، ٨٨ الهمداني، ۱۰، ۱۰، ۲۸، ۲۲، ۸۹، ۹۰، الوَرْدَاءُ بن صَامِتْ بن سَلَمْي بن أَبَان بن اليهود، ۱۳، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۷۰، ۲۷، إليوس حالوس، ٢٢ إليوس غالوس، ٦٦ أُم جَبْر بنْت سَيْحان، ١٠٦ أُم حَكِيم بنت قَيْس بن مُعَاوِيَةَ بن مَالِك بن امْرِئ القَيس بن عَمرو، ٨٠

أَبَانَ بن حَزْنُ بن زيَاد، ١٠٧

171, 271, 071, 771

عَمْرو بن زيَاد بن الحَارثَ، ١٠٥

14, 34, 611, .21, 731

الحَارِثُ بن رَبَيعَةُ بن صَلاَءَةُ بن

أُمَيَّةَ بِنْتِ عَبْدَ اللَّهُ بِنِ قُرَادٍ، ١٠٨

مُعَاوِيَةً بن الحَارِثُ بن مَالِك بن، ١٠٥

٠٦٤ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٥٩ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٥ ، (A) (A, (VA (V1 (V+ (1V (11 ۲۸، ۱۸، ۵۸، ۲۸، ۹۸، ۹۰، ۳۹، OP, TP, AP, T.13 1111, 771, VY/3 XY/3 PY/3 +7/3 77/3 371, 571, 131, 731, 031, 177117 (177 (107 العرم، ۱۲۲، ۱۷۲ العزّى، ١٢، ١٤ العُزّى، ١٣٠ العوامل بن جهيل الهمداني المسلمي، ١٣٢ الفرزدق، ٥٤ الفرس، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۷۸، ۸۲، ۸۳، ۸۳ 119 (1) القحطانية، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ١١١ القديس حرجينتي، ٢٩ القلقشندي، ١١١ اللاّت، ١٣٠ اللحلاج الحارثي، ١١٢ المأمور الحارثي، ١١٢، ١٣٩ المحجَّل بن حزن الحارثي، ١١٢ المخلّص، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۸ المسيح، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٧، ۸۱، ۱۷، ۲۷، ۲۸، ۳۸، ۹، ۲P، ٥١١، ١١٧، ٥٣١، ٢٣١، ٨٣١، 171,051,771 المشيح التوراتي، ١٠، ١٦ المغيرة بن أبسى لبيد، ٩٦

أُمْيِمَةُ بن أبسي غَنْمُ بن حَبِيب بن حَبْتَر من عمرو بن خزرج، ۳۸ خُزُاعَةً، ١٠٥ بني أبسى الجود، ١١١ أَنْسُ بن الدَّيَّان، ١٠٧، ١٠٧ بني النار، ١٣٤، ١٣٤ أنطنانوس الرومي، ٤٦ بنی ذهل، ۱۲۲ أود، ۱۲۲ بنی مجید من حمیر، ۱٦ أوس، ۳۹، ۱۱۲ بني هذيل، ٩٦،١٥ بولس الرسول، ١٠، ١٣ إيدوج، ٥٠ إيزيس المصرية، ١٠ بيتراج، ۲۲ تاوفيل الهندي، ٨٣ إيل شرح يحضب، ٢٢، ٢٣ تبان أسعد، ٦١ إيليا، ١٢٢ تَمِيم، ۱۰۹، ۱۰۹ بختنصر، ٢٦ تُومَة بن مُرْسُوعُ، ١٠٩ برو کوییوس، ۵۰ تَيْم، ١٠٩ بشير بن رافع النجراني، ١٧٤ تيم الله بن ثعلبة ابن عمرو بن الحزرج، ٣٨ بطلیموس، ۲۲، ۲۰، ۴۱، ۱۷۱ بکسری بن قباذ بن یزدجرد بن هرمز، ۸۸ تيوفانس، ٥٠ ثيوفلس، ٦٧ بلقيس، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۷۲ جدىلة، ٣٧ بن عدی، ۲۷، ۳۸، ۱۳۸ بنو الحارث، ۲۰، ۳۳، ۳۹، ۱۰۲، ۱۱۶، جرم، ۱۲۲ جرهم، ۱۲۲، ۱۷۲ 171, 771, 371, 071, 171, حستين الأول، ٥٠، ٨٣ 189 .184 جعفر بن علبه الحارثي، ١١٢ بنو الضبان، ١٢٣ بنو المعقل بن كعب، ١٢٣ جلیسر، ۷۷ جواد علی، ۲۳، ۵۰، ۵۱، ۲۶، ۲۳، بنو ساعدة، ٣٩ بنو عدي ابن مالك بن النجار، ٣٦ حَجُوانُ بن الحارثَ بن وَقَاص بن صَلاَءَةَ بن بنو عُطَيف، ١٣٤ المَعْقِل، ١١٠ بنو معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار بن حَزُن بن المُحَجَّلُ، ١٠٥، ١٠٥ **تُعلبة بن عمرو بن الخزرج، ٣٧** بنو ملحان بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن حسَّان بن ثابت، ١٤

رینیه دوسو، ۸۰ زعبل، ۱۲۳ ز کریا، ۵۰، ۱۹۹ زیاد می، ۸۵ زيد البدوي، ٢٦ زیدان، ۳۹ سابور الثاني، ٨٣ سالم طيران، ١٦١ سترابون، ۲۲، ۲۰، ۷۷ سرجون الثاني، ٨٦ سعد العشيرة، ١٢٢ سَعْد بن حَزْن، ١٠٥ سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر، سفیان بن حرب، ۱۷۳ سلطان، ۲۷، ۲۶ سلمی بنت حزن، ۲۲ سليمان، ٤٢، ٤٩، ١٤٥، ٢٤٦، ١٤٧، 177 .170 سويد المرائد الحارثي، ١١٢ سيبويه، ۱۲۲، ۱۲۳ سیف بن ذي يزن، ٦٢، ٨٨، ٨٨ سيفير، ٦٦ شاعرم أوتر، ٦٩ شرح إل ذو يزأن، ٥٤ شوع، ۱۸ شوقی أبو خلیل، ٥٠، ٥١، ٥٣ م شیخو، ۸۲، ۳۸، ۱۱۳، ۱۳۸

حِصْن بن مَعْشَر، ١٠٩ حمزة، ٢٥، ٢٦ حورس، ۱۰ خالد، ٤، ١٢، ٤٩، ٩٦، ١١١، ١١٣، 117 (118 خالد بن الوليد، ۱۲، ۹۲، ۱۱۱، ۱۱۳، 112 خَدِيجُ بن الحِمَاس، ١٠٩ خُزَيْمَةَ بنْت زيَاد بن الحَارثَ بن مُخَرَّمُ، ١٠٥ خَيْثُمةُ بِن رَبِيعَةً، ١١١ دىية، ١٢ دوس ذو ثعلبان، ٦١ دینار، ۲۸، ۳۷، ۱۳۸، ۱۳۸ ذات أنوط، ۱۲ ذُنْیَان، ۱۰۹، ۱۰۹ ذو سماوی، ۱۳۲ ذو نواس، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٥٣، ٤٥، ٥٩، ٠٢، ٢٢، ٠٧، ٥٧، ٢٧، ٢٨، 1113 7513 771 ذی یزن، ۲۰، ۲۲ رائيلنز، ١٥٦ رَبَيعَةَ بن كَعْب بن رَبَيعَةَ بن الحَارِثَ بن کَعْب، ۱۰۵، ۱۰۸ رَبَيعَةُ بن كَعْب بن رَبَيعَةُ بن كَعْب بن الحَارِثُ، ١١٠ رميم بن جابر، ۲۷، ٤١ رُهْم بنْت مَالِك بن النَّخَعُ، ١٠٥ ریکمانے: ۵۷، ۵۷، ۷۵، ۱۳۸

عرب، ۱۱، ۵۳، ۷۹، ۸۰، ۸۸، ۱۱۱، 109 (189 عرفان شهید، ۲۰، ۲۲، ۷۰ عرم، ۱۸ عشتار البابلية، ١٠ عکدی، ۸۰، ۸۱، ۸۲ على بن أبيى طالب، ١٥، ١١٣، ١١٨، 171 عَلَى بن أبسى طَالِب، ١٠٦ عَلَى بن حَزْن، ١٠٥ عمر بن الخطاب، ۲۷، ۱۷۳، ۱۷۳ عمرو القرقري، ٢٦ عمرو بن العاص، ١٢١ عمرو بن جابر الحارثي الكعبي، ١١٢ عَمْرُو بِنِ شَأْسِ الأُسَدِي، ١٠٨ عمرو بن لُحيّ الحُزاعي، ١٣٠ عمرو بن مالك، ٣٧ عَمْرُو بِن مَالِكَ بِن كَعْبِ، ١٠٥ عيدة بن العباس بن الربيع النجراني، ١٧٤ عیسی، ۱۰، ۱۲، ۱۲، ۱۷، ۹۹، ۵۱، 127 (9) (9) (9) (9) (9) غنم بن مالك، ٣٧ فاضل الربيعي، ٥، ٩، ١٤، ٤٢، ٨٣، ٨٣، 124 .127 .9. فالتر ميللر، ٧٥ فردينان اليسوعي، ٥١

صَفْوَانُ، ۱۰۸، ۱۰۹ صهیب، ۷۷، ۹۱، ۲۸، ۱۷۳ طُفَيْلُ اللَّحْلاَج بن يَزَيْد بن عَبْدَ يَغُوث بن صَلاَءَةَ بن المَعْقِل، ١١٠ طهمورث، ۱۳۱ عاد، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۸۸، ۲۱ عَامِرِ بِنِ الطُّفَيْلُ، ١١٠ عامر بن مالك بن النحار بن ثعلبة ابن عمرو بن خزرج، ۳۸ عبد الرحمن بن عوف، ١١٦ عبد القيس بن أبسى جواد، ١٢٣ عبد الله، ٨، ٢٥، ٢٦، ٨٢، ٤٦، ٧٤، ٥٥، ١٩، ٨٩، ٩٩، ١٠٠، ٢٠١، 1113 YII3 1713 PTI3 IYI3 عبد الله بن أبسى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ۱۰۰ عبد الله بن أبسى جعفر، ٤٦، ٤٧ عبد الله بن الربيع المداني، ٢٨ عَبْدَ الله بن سَعِيد، ١٠٥ عبد المدان ابن دیان بن قطن، ۲۲ عبد المسيح بن دارس الكندي، ١١٦ عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي، ١١٢ عَبْدَ يَغُوث بن الحَارِثُ بن الحَارِثُ بن وَقَاصِ بِنِ صَلاَءَةً، ١١٠ عُثَمَانُ، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٩ عدنان، ۲۱، ۲۲، ۱۱۳، ۱۱۳ عدی بن مالك، ۳۷

فلی، ۱۵۳

فنحاس، ٥١

لينكولوس، ٦٩ مار شمعون، ٤٩ مارك أوريل، ٦٦ مازن بن النجار، ۳۷ مَالِك، ١٠٨، ١٠٤، ١٠٦، ١٠٨، ١٠٨، 1.9 مَالِك بن الدَّيَّان، ١٠٦ مالك بن النجار، ٣٧، ٣٨ مالك بن عمرو بن عدي بن حارثة ابن عمر بن نجران، ٣٦ مبذول بن مالك، ٣٨ محرقة نجران، ٥٠، ٥١، ٥٣ مِحْصَنُ بن المُحَجَّل، ١٠٥ محمد آل هتيلة، ٣، ٩، ١٠، ١٨ محمد بن القرطي، ٩٩ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، ٤٩ محمّد بن عبد الله بن حمزة، ٢٦ محمد بن عمر بن حزم النصاري، ١٧٤ محمد بن كعب القرظي، ٧١ مخرِّم بن حزن الحارثي، ١١٢ مذحج، ۲۵، ۸۱، ۱۰۳، ۱۲۲، ۱۲۳، 171, 771, 871, 501, 771 مر القيس بر عمرو، ۸۰ مراد، ۲۰۳، ۱۳۳، ۱۳۳ مُرَّاد، ۱۱۰۳، ۱۱۰ مراد بن مذحج، ۱۰۳ مرسوع بن الحارث الحارثي، ١١٢ مُرْسُوعُ بن الحَارِثَ بن النَّار، ١٠٨، ١٠٩

فنسك، ٥١ فيليب ليبنز، ٥٣ فيمون، ٩١ قبائل قحطان، ١٢٢ قدامه بن جعفر، ۱۳٤ قریش، ۱۳، ۱۵، ۲۳ قزما، ٥٠ قسطنطين الأول، ٦٧ قوم عاد، ٥٤ قيس بن ثعلبة، ۸۹، ۱۳۵ قُساً، ١٠٥ كالزمخشري، ١١٨ کايوس، ٦٦ كُبِيشَةُ بِنْتِ مُخرَّمُ، ١٠٥ کرب، ۱۸، ۲۲، ۲۵، ۲۱، ۷۷، ۸۸، 144 کعب، ۲۵ کلودیوس، ٦٦ کندة، ٥٤، ١٣٠، ١٥٢ کهلان، ۳۹، ۲۲۲، ۱۱۸ ۱۱۶ کومودوس، ۲۲ لابن ملك، ٢٥ لبولس، ٥١ لحيعة يرخم، ٦٢ لَمْيسُ بنْت سَلَمْان بن أَبَان بن عَمْرو بن حَزْن، ١٠٥ لَمْيسُ بنْت سَلَمْي بن عَبْدَ شَمْس بن

عَمْرُو بن رَبَيعَةً بن مَالِك.، ١٠٥

مریم، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۲۱، ۳۱، ۳۱، ۳۱، ۲۱، ۳۱، ۱۲۱ ۱۲۱ م بن کعب، ۱۲۳ مراحم بن کعب، ۱۲۳ مسکینة بنت زیاد بن الحارث بن مالك بن ربیعة بن کعب بن الحارث بن کعب،

> مسلم، ۶۹، ۱۰۱ مسهر، ۱۱۲

مُسْهُرُ بن يَزَيْد بن عَبْدَ يَغُوث بن صَلاَءَةَ بن

الَمَعْقِل، ۱۱۰ رزَقَ، ۱۱۰ مرد،

مُعَاوِيَةً، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۰٪ معاوية بن عمرو، ۳۸

معلى ۲۱، ۷۰، ۲۲، ۵۰۱، ۲۰۱۱

٧٠١، ١٠١، ١١١، ١١١، ١٠٥

معد یکرب یعفر، ۷۰

مغالة، ٣٦

ملالا، ٠٥

مناة، ١٣٠

مندول، ۳۸

مهامر، ۲۲، ۲۳

میمون بن قیس بن جندل، ۸۹

نبیه، ۱۱۲

نَجَّارٌ، ۳۲، ۳۵، ۳۳

نجاشی، ۵۰

۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۳ کا ایک ۱۷۴ کا ۱۷۴ کی انام ۲۲، ۶۰

(17) (17) (10) (17) (17)

نخلة، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ٢٥،

181 (97 (97 (90

نسزار، ۲۱، ۱٤٦

ئسر، ۱۳۰

نماد خياطة، ١١

نورة بنت على النعيم، ٢٣، ٢٩، ٣٣، ٤١،

٧Y

هُبل، ۱۳۰

هشام بن مسعود النجراني، ۸۸

همدان، ۵۵، ۱۱۳، ۱۱۶، ۲۲۱، ۱۳۲،

177 (107 (120

هِنْدُ بِنْتُ سَعْيد بن يَزَيْد بن المُحَجَّلُ، ١٠٥

يسوع المسيح الرّب، ١٣ یشو ع، ۱۸ يعرب، ۱۸، ۳۹ يعرم، ۱۸ يعقوب السروجي، ٥٠ يعوق، ۱۳۰ يغوث، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۲۱ 771, 771, P71, F01 یکرب، ۱۸، ۱۳۵ يوسف، ٣٦، ٢٥، ٤٦، ١٥، ٥٢، ٥٣، 10, 00, . F, 1F, . V, 0V, FY, PA, 171, 101, 771, 071 يوسف أثار/يثار، ٥٥ يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري، ٥٢ يوسف سابيتو، ٥١ یونان، ۱۱ يونس، ۱۱ يونغ، ١١

هِنْدُ بنت عَبْدَ شَمس بن عَمْرو بن رَبَيعَةً، 1.0 والبطم، ١١ وتر، ۲۲، ۱۷۲ و د ، ۸۳ ، ۱۳۰ وظَالمًا، ١٠٤ وعُلَّة الجَرْميِّ، ١١٠ وعُلَة بن الحَارِثُ الجَرِّميّ، ١٠٦ وَقَاصِ، ۱۱۱، ۱۰۹، ۱۱۱ وهب بن منبه، ۷۱، ۹۸، ۱٤٦ یاقوت، ۳۲، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۳۱ 171, 179, 171 یام، ۲۸ یثع امربین، ۷۷ يحمد غيل، ٢٣، ٧٩ یحنس، ۱۱۹ يَزَيْد بن المحَجَّل، ١٠٤ يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي، 91

## فهرس الأماكن

| الخليج، ۲۶، ۷۸، ۸۵، ۱۷۱       | أرض بني كعب، ١٤                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| الربع الحالي، ٢١، ٥٥، ١٧١     | البتراء، ۲۰، ۲۳، ۷۸، ۸۶             |
| الرّعاش، ٤٠                   | البحر الأحمر، ٦١، ٦٤، ٢٦، ٧٠، ٧٦،   |
| الركب، ٢٥                     | ۷۷، ۲۸، ۵۸                          |
| الرهام، ٥١                    | البحر المتوسط، ٨٤، ٨٥، ١٢٩          |
| الرياض، ۲۱، ۲۲                | البصرة، ٨٨                          |
| السّراة، ٢٥                   | الجزيرة العربية، ٩، ١١، ٢١، ٢٢، ٢٣، |
| الشام، ۱۲، ۲۰، ۲۱، ۷۰، ۸، ۸۸، | P7, 77, 13, 73, 03, 70,             |
| ۲۸، ۱۹، ۹۰، ۹۰، ۹۲، ۱۱۰       | ٥٥، ٢٥، ٨٥، ١٥، ١٦، ١٥،             |
| ۲۳۱، ۱۲۰                      | 77, 78, 38, 08, 58, 711,            |
| الشعبة اليمانية، ١٠، ١٣       | ٧٢١، ٢٢١، ١٣١، ٥٣١،                 |
| الطائف، ٨٦                    | ١٣٩، ١٤١، ٥٥١، ١٥٩،                 |
| العارض، ۲۸                    | 171, 771, 071, 771, 771             |
| العراق، ۸۸                    | الجوف، ۲۲، ۸۶                       |
| العربية السعيدة، ٦٤، ٦٧، ١٤٦  | الحاوة، ۲۷                          |
| العلا، ١٦٠                    | الحد، ۲۰، ۱٤۲                       |
| آلفاو، ٦٠                     | الحديدة، ٩، ١٦                      |
| القسطنطينية، ٦٧               | الحصن، ۲۰، ۶۱                       |
| الكُلاب، ۱۳۹                  | الحصينية، ١٣٥                       |
| الكنيسة البيزنطية، ٦٣         | الحقة، ٢٥                           |
| الكوفة، ١٠، ٢٨، ٨٨، ١٢٨       | الحيرة، ٤٩، ٨٢، ٣٣١                 |
| الكُوفَةِ، ١١١                | الخانق، ۲٥                          |

بكاتدرائية القليس، ١٤٢ المتحف البريطاني، ٥١، ١٥٦ المتحف الوطني في الرياض، ١٥٦ بیت لحم، ۱۱، ۱۳، ۱۱ ا المسجد النبوي، ٣٨ تصلال، ۱۳۸، ۱٤۰ المسمّاة، ١٦١، ١٦١ هامة، ۲۷ ئجر، ١٥ المملكة العربية السعودية، ٢١، ٤٥، ٥٥، جامعة توبنغن، ٧٥ 17. حبال الكوكب، ٥٤، ١٦١، ١٦١ المنقع، ١٣٥ حبال النظيم، ١٦١ الناصرة، ١٢، ١٣ حبال ثعر، ١٦١ النحير دان، ١٣٦ النظيم، ١٦١ جبال غاذ، ۲۸ حبال قارة، ١٦١ النمارة، ۲۲، ۷۳، ۸۰، ۸۱، ۸۲، حبل الحصينية.، ١٦١ حبل الدروز، ٨٠ الهجر، ۲۸ حبل أم رقيبة، ١٦١ الهند، ۲۰ ۲۲، ۲۸، ۷۰ ۵۸ جبل بارق، ٣٦ اليمن، ۹، ۱۰، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۵، جيل صله، ١٤٠ ٧٧، ٣٥، ١٥، ١٥، ٢٥، ٢٧، جبل صهیون، ۷، ۷۳، ۸۹، ۹۰ (75 (77 (77 (7) 37) 37) جبل صيدح، ٥٢، ٥٥ ه ۲، ۲۲، ۲۷، ۲۹، ۲۷، ۲۷، حبل عان النعام، ١٦١ ۷۷، ۸۷، ۱۸، ۲۸، ۳۸، ۲۸ جبل عان جمل، ١٦١ ۷۸، ۸۸، ۹۸، ۹۰، ۳۰۱۰ حبل عان ذباح، ١٦١ 1110 1110 3110 0110 حبل واسط، ۱۹۱ **۸۲۱, P71, • 71, 771,** حبشن، ۲۳، ۷۹ 1713 YT13 AT13 7313 حبونا، ۲۵ 331, 731, 701, 771 أورشليم، ١٦، ١٧، ٨٦ حدب، ۲۷ بالسد، ۱٤ حریضة، ۸۸ بطن نخلة، ١٤ حضرموت، ۷۷، ۸۵، ۱۰۳ حمل، ۵۲، ۵۵، ۵۵، ۲۱ بغداد، ۱۰

| صله، ۲۲، ۱۲۸                   | دار المشرق، ٥١، ١١٣          |
|--------------------------------|------------------------------|
| صهیون، ۹۰،۱۷                   | دار ریحان، ۲۷، ٤١            |
| طبرية، ٤٩                      | ددان، ۸٤                     |
| طريق القوافل، ٧، ٥٩، ٧٣، ٨٤    | دير حبلة، ٤٩                 |
| طیسفون، ۲۰                     | دیر قتسرین، ۵۱               |
| ظفار، ۰۵، ۲۲، ۲۹، ۸۳، ۱۰۱      | دیر بخران، ۱۳۲               |
| عسیر، ۲۱، ۸۵، ۸۲               | ذات عرق، ٨٦                  |
| غاذ، ۲۸                        | رجمة، ٢٣                     |
| فارس، ۲۲، ۲۸، ۸۰، ۸۱           | رجمت، ۲۲، ۲۳                 |
| فلسطین، ۹، ۱۳، ۱۳، ۱۷، ۲۷، ۱٤۷ | رجمن، ٤٠                     |
| قابل، ۲۵، ۲۸                   | رعاش، ۲۸، ۶۱                 |
| قرقرة، ٢٥                      | رعمه، ٤٠                     |
| قرية فرت، ٨٦                   | روما، ٤٥، ٦٨                 |
| قرية قرقرة، ١٦٨                | زبید، ۹، ۱۲۲                 |
| كاتدرائية، ٤٥، ١٣٨، ١٤٢        | زهران، ۲۰                    |
| كاتدرائية الأسود العنسي، ٤٥    | زور وادعه بنجران، ٩٥         |
| كعبة الحبشي أبرهة، ١٤٢         | ساحل بني بحيد، ١٦            |
| کعبة مکة، ۶۵، ۱۳۷، ۱۶۱         | سبأ، ۲۲، ۲۳، ۳۹، ۵۹، ۲۰، ۲۲، |
| کعبة نجران، ٤٥، ٥٨، ١٢٥، ١٣٥،  | PF, FY, YY, 0A, 731,         |
| 1713 YTI3 ATI3 1313            | 130, 131, 131, 150, 188      |
| 731, 551, 171                  | سد مارب، ۳۹، ۵۸، ۸۲          |
| کوکبان، ۲۰                     | سهل جنيم، ١٤٠                |
| متحف اللوفر، ٨١، ١٥٣           | سوحان، ۲۷، ٤١                |
| متحف اللوفر بباريس، ٨١         | سورية، ۱۱، ۱۲۸               |
| متروبولوس، ٤١                  | سوق العمدين، ٢٥، ٥٩، ١٦٨     |
| مدينة الحميرين المؤمنين، ٢٩    | شعب دحضه، ٥٥                 |
| مدينة الحميريين المؤمنين، ٤١   | شمال أفريقيا، ٨٧             |
| مدينة الرعد، ٣٩، ٩٣، ١٤٣       | صعدة، ٢٥                     |

مدينة مأرب، ١٤٢ 111, 111, 111, 171, 171, مریع، ۲۸ 771, 771, 071, 771, مصر، ۲۱، ۸۵، ۸۷ 171, 171, 171, 171, معبد الشمس، ١٦٤ ، ١٦٤ 371, 071, 171, 771, معین، ۲۳، ۷۷ ATT: PTT: -31: 131: مکه، ۱۷۲ 131, 731, 031, 531, مملكة مهأمي، ٢٣ 131, 101, 101, 001, منطقة الخليج، ٨٤ . 171 . 171 . 071 . 171 . موقع هجر بن حميد، ٥٨ 171, 771, 771, 371 نجرانا ونجراني، ٤٠ میناء غزة، ۸٤ نجرن، ۲۳، ۷۹، ۸۰ مبناء قنا، ٨٤ نخلة الشامية، ١٥، ٩٦ نجد، ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۸۸، ۱۱۳ نشق، ۲۳ 171 نکرا، ٤٠ نجد سهی، ۱۶۱ نمارة في حوران، ١٥٣ نجران، ۱، ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، هجر، ۵۷ ،۸۱ ۸۸ ۸۸ 71, 31, 71, 71, 91, 17, هيكل بعلبك، ١٣١ 77, 77, 37, 07, 77, 77, وادي الخسف، ۲۷، ۲۱ **۸۲, P7, 77, 37, 77, P7,** وادي الدواسر، ٨٤ . 23 (20 (27 (27 (2) (2) وادي الرافدين، ٨٤ (00 (02 (07 (07 (0) (0. وادي الرفاء، ۲۷ Vo) ለo) የo) ፣ ነነ ነነ ነነ። وادي العلائم، ٢٧ ۵۲، ۷۲، ۸۲، ۷۰، ۲۷، ۳۷، وادي بيحان، ٥٧ ۵۷، ۲۷، ۷۷، ۸۷، ۹۷، ۰۸، وادي تثليث، ١٦٠ 7A3 7A3 3A3 0A3 YA3 AA3 وادي حاجة، ١٦١ .90 .92.98 .91 .9. .89 وادي حراض، ١٥ 7P3 AP3 PP3 + + 13 Y + 13 وادي ميفعة، ٨٤ 7.13 (11) 711) 711)

311,011,711,711

وادي نار، ۲۸

| وادي نخلة، ٩، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، | يثرب، ۳۹، ۸۷       |
|-------------------------------|--------------------|
| 47                            | یجیی بن اِسحق، ۱٤۷ |
| والبصرة، ١٠، ٢٨، ٨٨           | یدمه، ۲۸           |
| والمدينة الوثنية، ١١          |                    |